





## 1bit Heart

原案・イラスト △○□× 著 高良万由



本作品の全部または一部を無断で複製、転載、配信、送信すること、あるいは ウェブサイトへの転載等を禁止します。また、本作品の内容を無断で改変、改 ざん等を行うことも禁止します。

本作品購入時にご承諾いただいた規約により、有償・無償にかかわらず本作品 を第三者に譲渡することはできません。

本作品を示すサムネイルなどのイメージ画像は、再ダウンロード時に予告なく 変更される場合があります。

本作品の内容は、底本発行時の取材・執筆内容にもとづきます。

本作品は縦書きでレイアウトされています。

また、ご覧になるリーディングシステムにより、表示の差が認められることが あります。

この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは関係がございませ  $h_{\circ}$ 

## contents

プロローグ

第1章 キオクソウシツ ノオンナノコ

幕間1

第2章 トモダチ タクサン デキルカナ

幕間 2

第3章 ミライトカコト

幕間3

第4章 ココロ ヲモッタオトコノコ

エピローグ

Friends List

あとがき



Mayu Takara





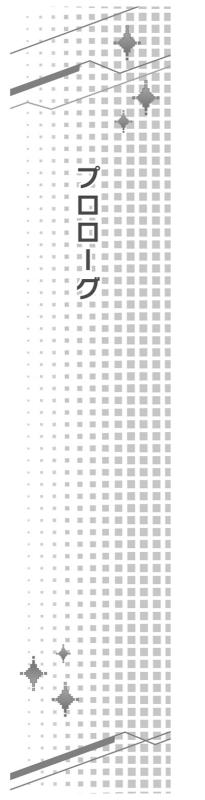

一お願い、待って。

白い光の中に、遠ざかっていく背中。

手を伸のばしても届かない。あの人はいつだってあまりに遠い。それでも諦あきらめきれずに追いかける。

走って、走って、走って。呼吸が上がって、息が苦しくて、目め尻 じりに涙なみだが滲にじむ。

見失ってしまう。会えなくなってしまう。前で揺ゆれていた細い背 中が光に飲のみ込こまれて消えていく。

一だめ。行かせない。

どうやって?

―私の全てを賭かけても。

それができるの?

一あの人がいなければ、今の私はいない。

助けてもらった。救ってもらった。まだきちんとお礼も言っていない。

大切なことを何一つ、伝えていない。

一助けたい。今度は、私が。

そして伝えるのだ。喜び、嬉うれしさ、恥はずかしさや、胸の痛くなる寂さびしさを。

あの人と一いつ緒しよにいて何を感じ、何を思ったか。全て伝えなくてはいけないから。

「.....待って!」

叫さけんだ声はかすれて、ほとんど音にならなかった。

肌はだが焼け付くように痛む。持ち上げる足がひどく重い。これ以上進んでは危険だと頭の片かた隅すみで警けい鐘しようが鳴る。けれど。

「お願い、待って!」

悲鳴のような音が喉のどから飛びだすのと同時に、足あし下もとの 地面がなくなった。

身体からだがバランスを失い、真っ白な虚こ空くうの中を凄すさま じい勢いで落下していく。

ぐにゃり、と目の前が歪ゆがんだ。どこからか現れた音や映像、あらゆる記き憶おくが恐おそろしい速度で数を増やし、白い空間を食くい尽つくす。

ふと違い和わ感かんを覚えて見つめた指先は、忍しのび寄よった情報たちに食いつかれ、半ばまで消えかけていた。慌あわてて目を閉じ、自分の形を強く意識する。強く、強く。

──大だい丈じよう夫ぶ。私は消えない。

目を開くと、指先は元通りの形を取とり戻もどしていた。ほっとしたのも束つかの間ま、周囲を旋せん回かいする情報の波は今も襲おそいかかる隙すきを狙ねらっている。

ここへ取とり込こまれ、存在を消されてしまえばもう二度と元には 戻もどれない。

そうだ。わかっていて飛とび込こんだのだ。どれだけ危険か、理解

はしていた。それでも。

―私は絶対に、あの人を助ける。

自分の身を抱だき締しめ、強く願う。

願いはひとつ。あの人のいる場所へ辿たどり着つくこと。

無む慈じ悲ひな嵐あらしの吹ふき荒あれる異空間を身一つで漂ただよい、流されながら、永遠とも思えるほどの時間が経たった頃ころ。 行く手に一点の光が灯ともった。

息も絶え絶えになりながら、最後に残った力で光へと手を伸ばす。 一届いて。

どうか、この先が。あの人の世界へ続いていますように。

## 第 -4 - - -----STEEL STEEL 2----+ + + 7 . . . . . . . . . .... 7 **–** 2 11/ /----4 += - / - - - - -= \_\_\_\_

ふかふかの布ふ団とん。そう、ふわふわで優やさしい手て触ざわりだ。ちゃんと洗せん濯たくされているらしく、カバーからは爽さわやかな洗濯洗せん剤ざいの香かおりがする。

深く息を吸うと、胸いっぱいに知らない匂においが広がった。普ふ段だん使っている洗剤とは違ちがうようだ。ついでに見知らぬ誰だれかの匂いがして、少しだけ胸に不ふ審しんが湧わいた。

――そう言えば、どうして自分はこの布団の上にいるのだったか。

あまりに居い心地ごこちがよくて、目を開けるのが億おつ劫くうだ。しかし目が覚めてしまったからにはずっとごろごろしているわけにもいかない。

(もう少し寝ねたい.....けど......)

ミサネは二枚貝のようにくっついた重い目ま蓋ぶたを、努力の末に ようやくこじ開けた。

まばたきを一つ。二つ。そして違い和わ感かん。

「.....」

おかしい。視界いっぱいに──それこそ鼻と鼻が触ふれ合あいそうなほど先に、まんまるく目を見開いた少年の顔がある。

「.....ん?」

これは、夢かな。

もう一度目を瞬まばたいてみたものの、少年の顔は消えなかった。 猫ねこのように白くてふわふわした頭。長い前まえ髪がみの隙すき 間まから覗のぞく大きな瞳ひとみは零こぼれ落おちそうな驚おどろき

に満ちていて、唇くちびるだって半開きだ。

耳元から突つきだしたウサ耳型ヘッドフォンが可愛かわいらしい。 白いパーカーに包まれた細い首や肩かたはとても華きや奢しやな作り をしていて、不健康の判子を押おされる一歩手前といったところ。 見れば見るほど―初めて見る顔だ。

「……誰ですか、貴方あなた?」

思わず零こぼれた質問に対し、少年がもう我が慢まんの限界だとでも言うようにのけぞった。

「こっちのセリフだよ! コレ、俺おれの布団なんだけど!?」

「え?」

「俺の! 布団!」

「ああ、なるほど」

道理で知らない匂いがすると思った。そうか、ここは自分の部屋ではないのだ。

「失礼しました。今降ります」

ミサネはのたのたと身を起こすと、少年のベッドから脱だつ出しゆっした。

少し乱れた髪かみを撫なでつけ、おさげの三つ編みがそこにあるのを確かく認にんする。上着にもスカートにもほとんど皺しわは無し。 ブーツを履はいたままベッドに転がっていたことは、少しばかり申し 訳なく感じる。



これでも一応、十四歳の女子だ。同じ年とし頃ごろの少年を前にしたら、身だしなみを気にしなくては。

他人の寝ね床どこで寝ね顔がおをさらしていたことは棚たなに上げて、ミサネは改めて少年に向き直った。

室内にはベッドの他に、机と椅い子すとパソコンだけ。このベッドが彼かれのものであるなら、この殺風景な部屋は彼の私室ということになる。

さて、どうしよう。どこからどう見ても、今の立場は不法侵しん入

にゆうの現行犯なわけだが。 「きみ、どこから入ったの? 今日はお客さんも来てないし......こ

こ、マンションの七階なんだけど」 少年は少しだけ落ち着きを取とり戻もどしたらしい。というより

も、先さき程ほどの動どう揺ようが嘘うそのように現状を受け入れて しまっているように見える。普ふ通つうならば、自分の部屋に見知ら ぬ人間が入はいり込こんでいたら逃にげるか助けを呼ぶかするだろう に。

おっといけない、観察よりも返答が先だ。まずはこの窮きゆう地ち を切り抜けなければ。

ミサネは少しだけ目を伏ふせると、できるだけ細く不安そうな声を 作った。

「.....わかりません」

「え、自分でもわからないの?」

「はい.....」

「どこから来たか覚えてない?」

「はい.....」

「えーと……それじゃ、名前は?」

いい感じに同情を引けている気がする。ただし誤ご魔ま化かすばかりではダメだ。情報には真実を混ぜる必要あり。

ミサネはうろうろと視線をさまよわせた後、少年を見て呟つぶやい た。

「私の名前は……ミサネ……ミサネです。……それ以外のことは、覚 えてません」

さあどうだ。普通はここでツッコミが─。

「ミサネさんかぁ。うん! いい名前だね。他に何も覚えてないなら、俺の布団で寝てても仕方ないよね!」

信じた----!

あまりの素す直なおさに胸むな倉ぐらを摑つかんで締しめ上あげたくなってしまう。いや待て待て、説明なしに本気で信じてくれたなら、釈しやく然ぜんとしないが喜ぶべきだ。

しかし驚いた。ヘタに嘘を吐つくより記き憶おく喪そう失しつだと 言い切ってしまった方がやりやすいと思ったのだが、まさかここまで 簡単に受け入れてくれるとは。

「はい。どうして貴方の布団で寝ていたのかは覚えていないのですが、ご迷めい惑わくをおかけしてすみません」

「別にいいよ! ちょっとびっくりしたけど事情はわかったし」 ニコニコと笑う表情からは、こちらの言い訳を何一つ疑っていない ことがわかる。わかった、じゃあもうそういうことで。不安や戸と惑 まどいを投げ捨てて、ミサネは何とか気分を切きり替かえた。

「俺はナナセ・ヨシ。みんなにはゴミ、クズ、ウジ虫、モヤシ、ホコリ、プランクトン、カス、その他た諸もろ々もろと呼ばれてるから、どうぞお好きな名めい称しようで呼んでよ! ちなみに将来の夢は世界平和だよ!」

うん、あだ名が一つも本名にかすっていない 少しだけ眉まゆをひそめつつ、ミサネはじっと少年を見つめた。「ん?」なになに?」 「いえ……もう少し、まともな呼び名はありませんか」

「え? ダメ? そうだなあ……じゃあナナシとか」

「ナナシ.....さんですね。ナナシ.....はい」

呼ばれたのが嬉うれしいのか、ナナシと名乗った少年はこれまでで 一番の笑え顔がおを見せた。

ああ。そんなに嬉しそうに笑われると、ちょっと困ってしまう。

「よし、じゃあ何しようか! テレビゲーム?」

「いえ。外へ行きましょう」

「うん、外だね! ......えっ、外!?」 それまで上じよう機き嫌げんだったナナシが、唐とう突とつに血相

を変えて慌あわて出す。

「何か問題でも?」 「いやあ、俺この街に引ひっ越こして来てから一度も外に出たことなくてさ。引きこもり歴で言うなら四ヶ月なんだよね。もう外に出るの

が苦手っていうか、億劫っていうか……ここまで来ると引きこもりの 誇ほこりみたいなのがあって」

『私はナナシさんと外へ行きたいです」 「え、えええ? うーん.....ミサネさんは俺と外へ出たいのか.....」

「はい。とても。外を歩けば、何か思い出すことがあるかもしれないと思いまして」

もうひと押しかと身構えた時、ナナシはにこっと笑ってベッドを飛び降りた。

「そっか! じゃあーいつ緒しよに行くよ」

いいのか。ミサネは少々気を削そがれた思いで小首を傾かしげる少年を見つめる。

「引きこもりの誇りはいいんですか」

「頼たのまれごとがあるならどうでもいいよ! 誰かに一緒に出ろって言われたら出るし、焼きそばパンを買ってこいって言われたら買いに行くよ? それで誰かが喜んでくれるなら、俺も嬉しいからね!」

に行くよ? それで誰かが暮んでくれるなら、俺も嬉しいからね!」「……私についてきてくれるのは嬉しいのですが、貴方はそれで構わないのですか?」

「別にいいよ、用事があるわけじゃないしね。他の人の役に立てて喜んでもらえるなら、俺は何でもするよ!」

「だったら」

考えるよりも早く、ナイフのような言葉が口をついた。 「貴方は他人に死ねと言われたら、死ぬのですか?」

怒おこらせてもいい。冗じよう談だんを言うなと笑ってくれるのでもいい。

こんな問いかけ、普通の人間は否定する。出会って数分の人間に投げかけられることではない。けれど、このナナシという少年は。

「誰かの命が救われたり、喜んでくれたりするなら、俺の命ぐらいい

つでも差し出すつもりだよ!」

一ああ、ダメだ。これではダメなのだ。

胸の前で手を握にぎり締しめたミサネに気付かず、ナナシは相も変わらず楽しげに笑いながら言葉を続ける。

「でも命はひとつだけだから、さすがに命を使う選せん択たくは慎し ん重ちように行うつもりだけど」

一どうしてそんなふうに、笑いながら私を突つき放はなすのだ。

胸の中に悲しみと怒いかりが吹ふき荒あれる。けれど表に出すわけにはいかない。自分は記憶喪失で、彼と出で逢あったばかりの十四歳の女の子で。演技などしなくたって、本当に嫌いやになるくらい無力だけれど。

彼を助けるために、ここへ来たのだから。

「……なるほど。なんとなく、ナナシさんのことがわかりました」 ミサネは冷静さを保って頷うなずくと、ベッドから立ち上がった。 「ひとつお願いがあるのですが。私のことはミサネちゃんとお呼び下さい」

「え?でも会ったばかりの同年代の女の子を、ちゃん付けで呼ぶのはちょっと……」

「ど う ぞ ミサネちゃんとお呼び下さい」

「わあ、結構積極的だなあ! わかったよ、ミサネちゃん!」

「それでは行きましょう。案内よろしくお願いします」

ミサネは手招きをするナナシの後を追いかける。

そう言えば、誰かと同居しているのではないか。もし家族と遭そう 遇ぐうしてしまったら、何と言って誤魔化そう──。

「おや。可愛い子を連れてるね、ナナシ」

言い訳を考える時間など与あたえられなかった。玄げん関かんへ向かう途と中ちゆうのリビングに人ひと影かげがひとつ。コーヒーカップを手にした長身の青年が、にっこりと穏おだやかな笑えみを浮うかべている。

「ミカドお兄さん!」

ナナシが笑顔で応じる。お兄さんというからには兄きよう弟だいな のだろうか。

小こ柄がらなミサネは精せいいっぱい首を反らして青年を見上げた。年ねん齢れいは二十代前半ぐらいで、手も足もひょろりと長い。 長い前髪が顔の右半分を覆おおっているので表情はわかりにくいものの、にじみ出る柔にゆう和わな雰ふん囲い気きは確かにナナシとよく似ていた。

気になる点と言えば、露ろ出しゆつした肌はだに書かき込こまれた 無数の数字。顔以外を覆う赤いペンの走り書きは、決してファッショ ンなどではないと思うのだが。

頭の中で必死に弁解を考えるミサネに代わり、隣となりでナナシが口を開いた。

「この子はミサネちゃんって言って、記憶がないんだって。ミカドお 兄さん、記憶を戻もどす方法って知らない?」

「記憶がないとは大変だね。残念ながらそう言う分野は僕ぼくの専門 外なんだけど……そうだなぁ。急に思い出すこともあるって言うし、 普通に生活をしていればそのうち戻るんじゃないかな?」 緩ゆるい。緩すぎる。

記憶喪失だという話を全く疑わず、それを前提条件として対応策ま

で講じてくれている。ナナシと同じく、頭のネジを数本飛ばしてなく したタイプだ。

脱だつ力りよくしかける足を支えて、ミサネは記憶喪失者として懸 けん命めいに振ふる舞まった。

「あの、すみません。普通に生活と言っても.....私、家も住んでいる 場所も思い出せなくて」

「なら思い出すまでここにいればいいよ。僕はあまり家にいることも ないし、よかったらこの部屋を使ってもらっても構わないから」 「えっ……あ、ありがとうございます」

あまりにうまくことが運びすぎる。ミサネが慌てて頭を下げると、 ミカドはくすくすと小さな笑い声をこぼした。

「それじゃ俺は出かけてくるよ。あんまり遅おそくなるとお偉えらい さんに��しかられちゃうからね。ミサネ……さんも、家の中でわから ないことがあったらナナシに聞いて。それじゃ」

「いってらっしゃい、ミカドお兄さん!」 煙草たばこでも買いに行くかのような手ぶらの姿で、ミカドはリビ ングを出ていく。存在感の薄うすさと軽さは、ナナシといい勝負だ。 「.....似ていますね」

ミサネが隣を見つめて呟くと、ナナシは驚いたように目を見開い た。

「えっ!? 義務教育を放ほう棄きして引きこもり一日中ゲームとテレ ビで時間を浪ろう費ひするゴミクズみたいな俺と、従兄弟いとことは 思えないほど天才のミカドお兄さんを一緒にしたらダメだよ!」 「あ、従兄弟なんですね」

「うん。人として最低な俺を嫌がりもしないで一緒に住んでくれる、 とっても優しい従兄弟のお兄さんだよ」

行きすぎた卑ひ下げに、ミサネはようやく僅わずかに眉をひそめ た。

「……ナナシさんのその、自分をゴミとか最低だとか何だとか言う の、もっとこう……何とかなりませんか?」

「ダメだったかな?」でもみんながそう言うからにはそうだと思うん だよね。学校だって、お前もうここに来るなって言われたから行くの をやめて引きこもりになったし。あ、別にみんなが悪いわけじゃない よ! 俺はクラスメイトも学校も大好きだったけど、みんなが俺を気 持ち悪いって言うなら行かない方がいいと思ったんだ」

きっとクラスメイトたちは、異物とも呼べる存在に対して本能的な 恐きよう怖ふを覚えたのだろう。理解できないものを人は恐おそれ る。防衛策がゴミやクズ呼ばわりではあまりに稚ち拙せつでみっとも ないが、ミサネは彼らの気持ちもわかってしまう。

けれど、自分が取るべき手段は排はい除じよでなく。

「ナナシさん。私の目標が決まりました」

「ホント? 何だろう!」

「私の記憶を取り戻すのは保留にして、ナナシさんの友達を作りま す」

彼を、人々の輪の中へ引き入れることだ。

「えっ。え? 何で? 俺は別に友達がいなくても.....」

慌てるナナシに、ミサネは容よう赦しやなく追い打ちを掛かける。 「友達、いないんですよね」

「前はいたけど今はいないよ! フレンドリストはミカドお兄さんだ けだしょ

「じゃあ、増やしましょう」

友人たちに遠ざけられながらも憎ぞう悪おを抱いだかず、ひたすら 他者に尽つくそうとする彼を救う手段は、これしか考えられなかっ た。

孤こ独どくの淵ふちから、こちらへ連れ戻すのだ。多少強ごう引い んでも構うものか。後こう悔かいするよりずっとマシだ。

「うーん。でも友達ってどうやって作るんだろう?」

「私がアドバイスしますから、一緒に頑がん張ばりましょう」 ナナシの目をじっと覗のぞき込こむ。その気き迫はくをどう感じた のかはわからないが、少年はふっと笑って頷いてくれた。

「わかった。よろしくね、ミサネちゃん」

──後にミサネは思い知る。この友達作りの旅が、如何いかに困難で 長い道のりとなるかを。

「ここに来たら、まずはみんな307タワーを見に行くかな」

ナナシの住む街・ブルーサンストリートは活気に溢あふれた都会 だった。ハイセンスな店の立ち並ぶ通りをオシャレな人々が行ゆき交 かい、そこかしこのディスプレイがありとあらゆる商品の広告を映し 出す。

ナナシとはぐれないよう気を付けつつも、ミサネはあちこちへ目を 配るのに忙いそがしかった。

(都会だなぁ.....)

情報の溢れる通りをしばらく行くと、やがて巨きよ大だいなタワー の下に辿たどり着つく。人の流れが吸すい込こまれては吐はき出ださ れる様子を見る限り、307タワーは観光スポットとしても栄さかえ ているらしい。

「こっちだよ、ミサネちゃん」

「っと、すみません」

「人が多いしもしはぐれたら困るから、連れん絡らく先交こう換かん しておこうか。あ、それよりフレンドリストに登録してもいい?ま ずミサネちゃんが友達になってよ」

タワーを見上げてぽかんと口を開けていたミサネは、ハッとしてナ ナシへ視線を向けた。

「私と友達……ああ、そうですね。確かにその手がありました」

「ダメ?」 「いいですよ。どうすればいいんでしょう」

「ビットフォンはつけてるんだよね。うん、知らないメーカーのだけど大だい丈じよう夫ぶそう」

ミサネは自分の耳元へ手を持っていく。そこには確かに、黒い猫耳型の情報端たん末まつ装置がついていた。

「これのことですね。どう使うのでしょう」

「難しい操作は必要ないよ。使用者の脳波とリンクしてるから考えただけで色んな情報を引き出せるし、通話や車の運転もできるんだ。昔はあれこれ問題も多かったけど、今は技術が確立して充じゆう分ぶんに安全になったんだって。全人類が装着を義務付けられてるから、個性を出すために色んな形のビットフォンが売られてるんだよね」

「装着義務のある情報端末装置ということは、一台ごとに I D が割わり振ふられていたり?」

「うん、そうだね。生まれた時にIDが生成されて、市民籍せきとー 緒に与えられるよ。インターネットで利用する名前は変えられたりす るけど、IDだけは一生変わらないままだね」

「しかしIDが一人につき一つということは、他人にIDを知られてしまった場合、色々と面めん倒どうなことになるのでは」

「それについては管理プログラムっていうものがあってね。この30 7タワーのてっぺんに管理室があるらしいんだけど」

ナナシにつられて、ミサネも改めて巨大タワーを見上げる。ただの 観光スポットと見せかけて、この建築物は非常に重要な役割を担に なっているわけか。

「ここの管理プログラムが全人類のIDを厳重に管理してるんだ。完かん璧ペきな防ぼう壁へきを形成してて、外部からのハッキングはほぼ不可能らしいよ。今じゃ99・9%安全だとも言われてる」

「随ずい分ぶんと高い信用性ですね」

「前に人の手で管理してた時より、ずっと防護性が高くなったんだって。自分のIDがプログラムに管理されるって発表された時はみんな不安そうだったけど、四ヶ月も経たったらすっかり慣れちゃったみたいだね」

「稼か働どうからまだ四ヶ月しか経ってないんですか」

「そうそう。でも今のところトラブルは何も起きてないよ。人件費も 削さく減げんできたし動作は安定してるし、いいことずくめだって聞 くけど」

「でも、管理プログラム自体を管理する人は必要ですよね。そこは自動化できないと思うのですが」

「それは俺の従兄弟のミカドお兄さんがやってるよ。今の管理プログラムを一人で作ったんだ、すごいよね!」

全人類のIDを管理し、ほぼ完全に防ぼう御ぎよできるほど高度な プログラムを一人で作ったミカドは確実に天才なのだろう。先程の様 子を見るに、ナナシよりも大量に頭のネジが飛んでいる可能性も高 い。 (ミカドさん……ミカド……覚えがない……) 間ま違ちがいなく有名人であろう彼の名を、ミサネは聞いたことがない。その事実は警けい戒かいを呼び起こすに充分だったが、胸の片

ない。その事実は警けい戒かいを呼び起こすに允 かた隅すみに留とどめておくだけにする。

「すみません、話が逸それてしまいました。フレンド登録、でした か」

「あ、そうそう。『フレンドリスト』って思おもい浮うかべてみてくれる? それで指をこう動かすと……ほら、ウィンドウが出てきたでした。このままデータ详信をするとフレンド登録ができるんだ。

しょ。このままデータ送信をするとフレンド登録ができるんだ」 「なるほど......っと、エラーが出てしまいました」

「あれれ?『存在しないIDです』......? おかしいなぁ、こんなこ

とあまりないんだけど」 ミサネはさりげない仕草でウィンドウを消去すると、気分を切り替 えるように顔を上げた。

「エラーなら仕方ありません。私との登録は後にしましょう」 「あ、それなら "ポツリ" にしよう! こっちならIDもいらないし

ユーザー名とパスワードを登録するだけで大丈夫なはずだから」 ナナシが作ったという双そう方ほう向こうコミュニケーションアプリ "ポツリ"の画面を見つつ、情報を登録する。どうやらこれは双方

で登録した相手にのみ発言が閲えつ覧らんできる仕様らしい。 「便利ですね。これだけのものを作れる技術は、充分に特技と言って

いいと思いますが」 「そう? 結構簡単に作れるよ。作り方を見て数字に置おき換かえ て、順番に組くみ込こんでいくだけで.....あ、でもみんなは世界が数

値では見えないのか。ゲームのステータス画面みたいな感じになるんだけど

改めて、このナナシという少年は規格外の能力を持っている。ミサネは密ひそかに嘆たん息そくした。

"ポツリ"の登録を終えると、準備は万ばん端たんだ。ようやく二人はタワーの入り口をくぐり、内部へと足を踏ふみ入いれた。

「そういえばさ。友達作りってどういう状態になれば友達って言える のかな?」

「そうですね……定義は難しいところですが、現状ならまずフレンドコードの交換を目標にするのはどうでしょう」

「うん、わかった。頑張ってみるね!」

ナナシはにこっと笑うと、インフォメーションセンターへとまっす ぐに突つき進すすんでいく。

受付で何か聞くことでもあるのだろうか。ひたひたと後をついていったミサネの耳に、朗ほがらかな第一声が飛とび込こんでくる。「こんにちは! あのー。俺と友達になってもらえませんか?」まさか。

目を見開いたミサネの前で、ナナシが話しかけている相手は──予想通り、インフォメーションのお姉さんだった。ボブカットに大きな黒いリボン。右目を覆う大きな眼帯はファッションだろうか。とても綺

```
き麗れいな顔をしているが、人形のように表情が動かない。
「残念ですが現在、そのご要望にはお応こたえできません」
「そっか、仕事中ですもんね。じゃあ名前を教えてほしいです!」
 何という鋼はがねの心臓。ミサネがハラハラと見守る中、インフォ
メーションのお姉さんは全く変わらぬ表情で答えた。
「私、こちらの307タワーで案内人を務つとめております、セキュ
でございます。他に何か聞きたいことはございますか?」
「えーと、友達の作り方を教えてほしいんですが」
「大変申し訳ございません。私の勤務内容は307タワーの案内でご
ざいますので、人生指南は対応外でございます。しかしあえて申し上
げるなら、そう言われているうちは欲ほつするものを手にいれること
は大変難しいかと存じます。私的に申し上げるなら、おととい来やが
れでございます.
 勤務中に声をかけたナナシもナナシだが、対応する相手もなかなか
どっこい口が悪い。周囲の客がじろじろと視線を注ぎ始めたので、ミ
サネはとうとう禁を破ってナナシの腕うでを摑んだ。
「行きますよ、ナナシさん」
「え?」でもまだ話の途中で」
「お仕事の邪じや魔まになっていますから。別の友達候補を探してみ
ましょう」
「うん、わかったよ! セキユさん、またね!」
「二度目があるかはあなた次し第だいですが、これで失礼いたしま
す」
 ナナシを引っ張ってインフォメーションセンターを離はなれ、通路
の隅すみへ寄る。この時点でミサネはすでに、前ぜん途と多難の予感
をひしひしと味わっていた。
「ナナシさん。お仕事中の方はできれば避さけた方が」
「そうだね、忙しいとフレンド登録もできないもんね。あのお姉さん
がお休みの時にまた声をかけてみようかな」
「.....はい。それがいいかと」
「仕事中じゃない人ってなると……あ、あの人とかどうかな!」
 指さす先はエレベーター。ではなく、その脇わきに倒たおれたボロ
雑ぞう巾きんの固まりだ。それが人間だとミサネはようやく気付く。
 誰もが視界に入れつつも関わり合いを避けて迂う回かいしながら通
り過ぎるため、その空間だけはぽっかりと人口密度が低い。
「.....あれは?」
「寝てるんじゃない? ちょっと起きてるかどうか見てくるよ!」
 本当に四ヶ月引きこもっていたのかと思うほどの行動力で、ナナシ
はボロ雑巾に近付いていく。
「お兄さん、こんなところで寝ていたら風邪かぜ引きますよ!」
「具合が悪いのかな? 大丈夫?」
```

廊ろう下かに這はいつくばっている人物を揺ゆさぶるナナシの手。 行き交う人々はもう絶対に視線を合わせてはならないという暗あん黙 もくの了りよう解かいの下もと、完全に無視を決きめ込こんで足早に その場を逃にげ惑まどう。あまりに緊きん迫ぱくした空気に、ミサネ も思わず帰りたくなった。

いや、帰ってはダメだ。そもそも帰る場所などない。ここでナナシの行く末を見届けなければ──

「あれ? お兄さんてもしかして、『羅ら刹せつ門もん』とか『禮れい姫ひめ』とかを書いた......一冊出せばミリオンセラーと称しようさ

れる……ええと、芥あくた森もり鷗おう内ない、先生?」 転がるゴミ袋ぶくろのようだった青年がぴくりと動いた。顎あごを

持ち上げ、微かすかに震ふるえる眼まな差ざしでナナシを見る。 「……そっちはペンネーム。本名は、アクタ。カモメ……アクタ。呼

「……そっちはペンネーム。本名は、アクタ。カモメ……アクタ。呼ぶなら、本名で呼んでくれ」

どうやら小説家らしい。ミサネもその名はうっすらと聞いたことがあったが、まさか作者がこんなにも若くて病的な青年だとは思わなかった。エレベーターホールの隅でボロ雑巾のように転がっている姿は、高名な小説家のイメージからあまりにかけ離はなれている。「どうしてこんなところに転がってるんですか?」

「放っておいてくれ。金も同情もいらない……ただ、愛が欲ほしい……あ、なんだかイメージが湧わいてきた。しばらく集中するから話しかけないでくれ……失礼」

アクタはナナシに背を向ける形で転がると、そのまま動きを止めて しまった。どうやら脳内では言語野がフル活動を行っているらしい。 しばらくその場で動向を見守っていたナナシが、しょんぼりとこち らへ戻ってくる。

「友達になってもらえなかったよ~」

「そうですね。やはり、仕事中の人に声をかけるのは難しそうです」 ボロ雑巾ごっこをしているかと思ったアクタも、どうやらあれはあ れで仕事をしている最中のようだ。

「じゃあ観光に来てる人の方がいいのかな?」

「もっと暇ひまな人の方が話を聞いてもらえそうな気がしますが…… やはり同世代の学生などが狙ねらい目ではないでしょうか」 「そうしたらこの辺りじゃなくて、夕ゆう日ひ坂ざかはどうかな。 そっちは駄だ菓が子し屋さんとか神社とかあって、下町みたいな雰囲

気らしいよ」 「なるほど。ではそちらへ行ってみましょう」

ブルーサンストリートは人口こそ多いものの、学生が遊ぶ街ではないとミサネもすでに感じていた。お金のない学生たちは、もっと気楽に集まってダベる場所に溜たまるだろう。

夕日坂までは電車で一駅程度の距きよ離りらしい。社会人の行き交 う人ひと混ごみを抜ぬけて、ナナシとミサネは駅へと向かった。

プスいと混こみを扱ぬけて、ナナシとミッキは駅へと向かった。 夕日坂はその名の通り、東西に長く緩い坂道が続く街だった。 ブルーサンストリートと全く違う、ほのぼのとした穏やかな空気。

主婦や老婦人が買い物袋片手に個人商店を覗き込み、その後ろで子どもたちが歓かん声せいを上げながら道を走り回っている。

「向こうと随分雰囲気が違うんですね」
 小学生の群れ集つどう駄菓子屋を眺ながめながら、ミサネは呟い
た。ここは大人よりも子どもの姿がずっと多い。しかも子どもという
ものは大たい抵ていが有り余る暇を持て余しているものだ。中にはナナシの友達となってくれる学生が、一人や二人いるかもしれない。
「この辺りの子は、みんなここらで遊んでるらしいよ。駄菓子屋さんで当たりが出るまでクジを引いたり、縁えん日にちで金魚のオスメス

を当てたり」「暇ですね」

「学生の放課後なんてみんなそういうものなんじゃない?」 坂道の一番上。神社の前は場所柄がらのせいか静まり返り、人ひと 気けが全くない。おかげでそこに佇たたずむ少年の姿がひどく目立っ た。

運動でもしているのか、服の上からでも引ひき締しまった身体からだつきがよくわかる。無言でうつむく表情はアンニュイで気き難むずかしそうで、その上なぜか青い髪かみの毛先から足あし下もとの靴くつまでびしょ濡ぬれだ。しかし『暇そう』で『同年代の少年』という条件を満たす対象は貴重である。

「ナナシさん、あそこに同じ年頃の人がいますよ。男の子だし、話し やすいのでは」

「本当だ! 行ってみるよ。何かあったらミサネちゃんも助けてね!」

「ピンチになった時だけですよ。まずはナナシさんが精一杯頑張って 下さい」

「さっきの俺の惨さん劇げきを見て、まだ頑張れと! オーケイ、わかった! 当たって砕くだけてくるね!」

満面の笑みを浮かべてナナシは少年へ走り寄る。案の定、近付いて 来たナナシを見ただけで少年の眉がぴくりと不満げに持ち上がった。 「こんにちは! 初めまして、俺はナナシです!」

「.....ああ?」

「君の名前は?」

「……ナツカゲ。で、何か用?」

少し離れた場所から、ミサネはハラハラと二人の危なっかしいやり とりを見守る。いいぞ、いい感じだ。まだ逃げられないなら脈有り だ。

「良かったらお茶しなーい!?」

「はぁ? 何言ってんだお前」

「じゃあ友達! 友達になるのってどう?」

「ヤだよ。なんで見ず知らずのヤツと友達になるんだ。他当たれ、 じゃあな」

残念。ナツカゲと名乗った少年は全力の不快感を隠かくそうともせず、その場を立ち去ってしまった。

まぁ、当然の対応だろう。幾いくら同年代とはいえ、突とつ然ぜん お茶に誘さそわれたら普通は誰だって警戒する。

「ダメだった!」 「努力は認めますが、仕方ありませんね。別の人を探しましょう」 「待って、ミサネちゃん。俺、あの人と友達になるよ!」 歩き出そうとしていたミサネは、思わず足を止めて笑顔の少年を振 ふり返かえる。

「……しかし、難しそうな人でしたよ」

「一度決めたことは曲げないって両親にも言われてるから頑張ってみ る! でもどうやって友達になろうかなぁ」

あれだけきっぱりとフラれたにもかかわらず、ナナシにめげた様子 はない。真しん剣けんに悩なやんでいる表情を見ていたミサネも、つ い助け船を出す。

「.....共通の話題を作ってみたらどうですか。話のネタというやつで

「共通の話題……うーん……そういえばあの人、右手にアイス棒を 持ってたよね。好きなアイスについて語れば食いついてくるかな?」 「アイスならさっきの駄菓子屋で売ってましたね。何か情報を得られ るかもしれません。試ためしに行ってみましょうか」

来た道を少し戻り、相変わらず小学生が群れている駄菓子屋へ突と つ撃げきする。狭せまい店内には懐なつかしの駄菓子や玩がん具ぐが 所狭しと並んでいたが、思ったよりも混んではいなかった。どうやら 小学生どもはすでに買い物を終え、外でダベっていただけらしい。

「こんにちは、おばあちゃん!」 ナナシが明るく声をかけると、店頭で置物のようになっていた老ろ う婆ばがぴくりと動いた。しわくちゃの顔が動いてますます皺しわが

深くなる。どうやら笑ったらしい。

「はい、こんにちは。おばあちゃんはね、ヤスネって言うんだよぉ」 「じゃあヤスネさん、このガムとチョコ下さい! それと俺と同じく

らいの年で、アイスを食べる青い髪の少年、知ってませんか?」 「あー、ナツカゲ君かぃな。知ってるよぉ。あの子、アイスが好きで よく買っていくからねぇ。はい、二つで四十円」

「ありがとう! ナツカゲ君のこと、他に何か知りませんか?」 小こ銭ぜにを受け取ったヤスネは、膝ひざの上に乗せた三毛猫を撫 でながら首を傾げる。

「えぇと、スーシー? スポーツの.....ナントカをやってるってね。 カッコイイのよぉ、速すぎておばあちゃん見えないんだけどねぇ」 「スーシー?」

聞いたことのないスポーツだ。蛍けい光こうピンクのゼリー飲料を 眺めるミサネの横で、ナナシは粉ジュースを物色しながら説明を付け 加える。

「スカイ・シー・ランのことじゃないかな。サーフィンと似たスポー ツで、専用のボードに乗って水上を走るんだ。名前の由来は空を飛ん でるように見えるから、とか」

「なるほど。他にナツカゲさんが好きなものなどはあるでしょうか」 蛍光緑のメロン餅もちと猫形マシュマロをヤスネに差し出しなが

ら、ミサネの視線は三毛猫に釘くぎ付づけだ。可愛い。ふかふかした い。口に入れたい。そんな思いを必死にかき消す。

「スーシーは本当に好きみたいだねぇ、いつも練習してるもの。あ と、アイス棒はチョコバナナ味をよく買ってるかねぇ。はい、二つで

五十円。また来てねぇ」

会計を終えたミサネとナナシは、ヤスネに礼を言って店を出る。 「なかなか有意義な時間でしたね」

「ね! 猫可愛かったね!」

「はい。猫可愛かったです。ではなくて、ナツカゲさんに対する情報 が得られました。この辺りでスカイ・シー・ランが練習できる施し設 せつはありますか? 」 「さっき行った307タワーに、専用の競技場や教室があるよ。この

辺りだとあそこだけじゃないかな」 「ではそこへ……行くのは明日ですかね。だいぶ暗くなってきまし

た」 夕日坂はその名の通り、次第に西日に飲のみ込こまれつつある。日

にち没ぼつまではまだ時間がありそうだが、今から307タワーへ行 くとなると少々遅くなってしまうだろう。

「じゃあ帰ろっか。今日はいっぱい人と話したから疲つかれちゃった よ!」

「そうですね。帰ってゆっくり休んで、明日に備えましょう」

「明日も友達作り、付き合ってくれるんだ?」

「もちろんです。ナナシさんに友達が増えるまで続けます」 夕暮れの中を二人で並んで歩く。今朝方ベッドで遭遇した時点と比 べて、距離が少し縮まったような気がする。

楽しいかと言われると悩むところだが、悪くはない。猫について力 説しながら隣を行く少年を盗ぬすみ見みて、ミサネはそっと息を吐い た。

こうしていると何だか、友達と一緒に歩いているような気分だ。



「……どうして目覚ましをかけていなかったんですか」 「引きこもりが決まった時間に起きる必要性を一いつ切さい感じない よね!」

「確かに全く目覚めなかった私にも問題はありますが、それにしても 起きたら昼過ぎだなんて」

昼下がりのブルーサンストリートを、ナナシとミサネは足早に進む。起き床しよう後一時間経過。速そつ攻こうで胃へ詰つめ込こんだ牛乳がけシリアルのブランチは、食事と言うには少々貧ひん相そうすぎたが仕方ない。

ナナシは四ヶ月ぶりの外出のせいで。ミサネは初めて訪おとずれる場所を歩き回ったせいで、昨日は二人揃そろって随分と疲ひ労ろうを 溜め込こんでしまったらしい。

あてがわれた空き部屋で布団へ入った途と端たんに意識が吹ふっ飛 とび、夢も見ずに爆ばく睡すいして、目覚めた時には日は高く。恐お そる恐おそる眺めた時計は十二時を指していた。ミサネが借り物の布 団から跳はね起おきた直後、ナナシもようやく自室から出て来たわけ で。

早い話が、ただの寝ね坊ぼうである。

「ナツカゲさんがまだ競技場にいるといいんですが」

「午前中だけで練習は終わらないと思うよ。でも今だと、昼休きゆう 憩けいが終わったばっかりかもね」

昨日出会ったナツカゲという少年と友達になる計画は、寝る前に じっくり練っていた。まずは再会を目指す必要がある。半分ぐらいス トーカー行こう為いに近い気もするが、やましい気分はないから問題 あるまい。多分。

307タワーへ辿り着いた二人は、インフォメーションセンターを素す通どおりしてエレベーターへ飛び込み、そのまま目的地の五階を目指す。

音もなく開いたエレベーターから一歩を踏ふみ出だすと、途端に消毒薬の臭においが鼻を突いた。学生の頃ころに誰もが嗅かいだことのある、懐なつかしいプールの香りだ。

プールの入り口前にはナツカゲと同じ年頃の少年が一人。脱ぬぎ着のしやすそうなオレンジ色のパーカーを羽は織おっているところからして、このフロアの利用者だろうか。

「こんにちは~!」

昨日と全く同じ調子でナナシが突撃していく。見ず知らずの人間から挨あい拶さつされるだけでも多少緊きん張ちようすると思うのだが、少年はフレンドリーな性格らしい。突然声をかけてきたナナシを前にして、好こう奇き心に顔が輝かがやいた。

「おっ。新入りか?」

「あ、違います。俺、ナナシって言います! キミは?」

「オレっち? ユキナガ! 宇宙人!」

「わあ<sup>〜</sup>」! 宇宙人、初めて会ったよ! 本当に地球人の姿をしていて地球の言葉を喋しやべるんですね! ちなみにどこの星出身なん

ですか!?」 「オット星~!」

これはダメだ。状じよう況きようを見守っていたミサネは二人の間 に割わり込こんで口を挟はさんだ。

「すみません。ナツカゲさんはここにいますか?」

「ああ! シャッチーならさっき来て練習中だぜ」

「シャッチー」

「スーシー界の暴あばれん坊ぼう、水上のシャチことシャッチーだ! シャッチーに何か用事?」

「はい。よろしければ、ちょっと話をさせてもらえないかと」

「あー、どーだろなぁ。シャッチー、練習の邪魔するとすっげー怒るから、話したいならまた後で来た方がいいかもな。最近特にイライラしてるみたいだし」

確かに昨日会ったナツカゲの雰囲気は鋭するどかった。シャチと呼ばれるほどなら、スカイ・シー・ランとやらのプレイ中は更さらに獰どう猛もうなプレイが目立つのかもしれない。

「最近と言うからには、前はもう少し落ち着いていたんですか?」「ん~。前もプレイは荒あら々あらしかったけど、最近ちょっとおかしいんだよな。スランプってヤツかも? 休めって言っても全然休もうとしないし」

「そういうことでしたら仕方ありませんね。……休憩に入るまで時間 を潰つぶしてきましょうか。今は会ってもらえないでしょうし」

「そうだね。ユキナガさん、また後で来ます!」

「おうよ~。じゃあな!」

ユキナガに見送られ、ナナシとミサネはエレベーターホールへ戻る。やってきたエレベーターへ乗のり込こむと、一階まではあっという間だった。

「様子がおかしいだなんて、一体何があったんでしょう」

「んー、話を聞いてみないとわからないけどね。もしスランプでもき ちんと話をすれば友達になってくれる気がする!」

時間を潰すとは言っても、あまり遠くまでは行けない。お金をかけずに座すわれる場所でも探すべきだろうか。

行く当てを考えつつ307タワーを出たミサネの視線は、人混みの中の一点へ吸い寄せられた。そこにあるのは透すき通とおるような白い肌に光を弾はじくプラチナブロンド。夢を見るように伏せられた睫まつ毛げの隙間からは、色素の薄い水色の瞳が覗いている。

一言で言えば、非常に人目を引きつける外国人の美少女だった。すごい。レースとフリルのたっぷりついた甘あまめワンピースも、彼かの女じよにかかれば普ふ段だん着ぎと同じ感覚で着こなせてしまうようだ。

「ナナシさん。あそこにいる女の子も、私たちと同じくらいの年ですね」

「あ、そうだね。友達になってくれるか聞いてみようか......でも女の子だね!?」

「女の子でも大丈夫ですよ」 「ミサネちゃんがそう言うなら大丈夫だね!」 一体どんな根こん拠きよがあってそこまで他人を信じられるのか。 自信に満みち溢あふれた足取りで、ナナシは神こう々ごうしい雰囲気 を放つ少女に近付いていく。 「えーっと、ハロー、ハウアーユー?」 美少女は驚いたように目を見開いてから、どんな人間をも魅み了り ようする微び笑しようを浮かべた。 「ハロハロウ!ややっ!私、日本語大丈夫ですのん! なので、 普通にお喋しやべり下さいましまし!」 口を開いたらすごいテンションだった。声は鈴すずを転がすように 可愛らしいのだが、飛び出してくる日本語がなんだか派手だ。とは言 え一応、善良な人格であることはよくわかる。 「日本語上手ですね! 今の時代、自動翻ほん訳やく機能が高性能だ からみんな第二言語の習得までしないのに」 「お褒ほめいただき光栄! 私は機械音声ではなく、自分の声で皆み な々みな様さまとお喋りしたいですので頑張っておりまするん!」 「すごいなー! あ、俺、ナナシって言います。こっちはミサネちゃ *ا*د! ب 「ミヅキ・ミクレアーノ・ミウミですます! よろしくですの!」 「よろしく! ミウミさん、友達にならない?」 その勢いで友達申しん請せいを行って、通るはずが──。 「いいとも~!」 「いいの!?」「いいんですか!?」 ナナシとミサネの声がハモった。ミウミの目が驚きにまん丸く見開 かれ、ふと何かを思い出したように両手で口元を押さえた。 「ああっ、すみません! いいと言ってしまいましたが、会ってすぐ の人とフレンドになるのはいけないって......しゃーくんに言われてい たのでした」

「しゃーくんとは誰ですか?」

目を合わせたミウミがにっこりと優しく笑う。その綺麗さに、ミサ ネは思わず見とれてしまった。どうやらこの少女は外見だけでなく、 中身も天使のように美しいらしい。

「しゃーくんは私のフレンドです。今はスカイ・シー・ランの習い事 の最中なのですが」

スカイ・シー・ランのしゃーくん。シャチくん。なるほど、閃ひら めいた。

「……もしかして、ナツカゲさんのことですか?」

「ですの! 最近はあんまりちょっとお話できてませぬが! 前は練 習もよく見せてくれたのですが、この頃ごろは来ちゃダメって言われ ちゃいます」

「この頃というと、具体的にいつ頃から」

「二週間くらいでしょうか。聞いたところによると、人にぶつかった りしそうなプレイもあってですね、他の人に目を付けられていると

か.....。私、怪け我がをしてないか心配なのです。しゃーくん、本当は優しい人なので」

スカイ・シー・ランは非常に速度の出るスポーツで、他のプレイヤーとの接せつ触しよくは重大な反はん則そくとなるらしい。もしぶつかった場合は怪我を免まぬかれない事故となるので規則が厳しいのだという。それをわかっていながら、ルール違い反はんギリギリの行為を犯おかしているとは一。

どうも情報を集めるほど、ナツカゲという少年は手て強ごわそうな気がしてくる。ミウミのように穏やかな人物ならともかく、本当にナナシが友達になれるのだろうか。

「ミウミさんが優しい人だって言うなら、ナツカゲ君の様子がおかしいのも何か事情があるのかもしれないね! 俺たちこれからナツカゲ君に会うから何かわかったら教えるよ」

「本当ですの? 助かります。どうぞよろしくお願いしますん!」 話はなし込こんでいる間に、時間が大分過ぎていた。一いつ旦たん 競技場へ戻ってもいい頃合いだ。

「ナツカゲさんのところへ行ってみましょう、ナナシさん」

「そうだね。今度は会ってもらえるといいなぁ!」 「昨日の友達作成大作戦会議の内容、忘れないで下さいね。話題選び

を間違えないこと。話題を振るタイミングを気に掛ける。あと

は……」「笑顔だよね。そこは大丈夫! よーし、頑張るぞー!」

ミサネはどうにも不安を拭ぬぐいきれないのだが、ナナシは全くお構いなしだ。来た道を戻り、エレベーターを使って五階へ着くと、どこか遠くからチャイムの音が聞こえてきた。

「もう休憩時間みたいですね」

奥おくがざわざわと騒さわがしい。人の出入りも増えたのでこっそり入り込めるかと様子を窺うかがっていると、目標が向こうから近付いてきた。

「……ゲッ。お前ら、なんでこんなところに」

上半身が露出したユニフォーム姿のナツカゲは、ナナシとミサネを見た途端あからさまに嫌そうな顔をした。シャッチーの名に相応ふさわしく、即そく座ざに華か麗れいなUターンが決まる。

しかしナナシも負けていない。さっと進路へ飛び出して、浮かべる は満面の笑み。

「ナツカゲ君、今休憩時間だよね!? ちょっとお喋りしない!?」

「ユキナガが言ってたのはお前らのことだったのか……お前らと話すことなんて何もないっての」

「あーっ待って、ちょっとだけ! ねえ、ちょっとだけでいいから話して!」

「おいどこ引っ張ってる! 飛とび跳はねるな、みんな見てるだろ恥はずかしい! わかった、わかったから離せ。休憩時間の間だけだからな!」

見ているミサネもちょっとだけ恥ずかしい。食い下がるナナシのし

つこさに、ナツカゲが根負けするのも当然だと思う。 「やったー! ミサネちゃん、チャンスだよ! 友達になるチャン ス! -

「はい、根こん性じようの勝利ですね。頑張りましょう。私は口出し をせず見守っていますので」

ナナシに友達ができるかどうかの瀬せ戸と際ぎわだ。一対一での会話はハードルが高いため本当なら手助けをすべきだが、こればかりは ナナシが自力で頑張らなければ意味がない。

ミサネは心を鬼おににして、ナナシの背中に貼はり付つく。これで ナツカゲもこちらの存在を忘れてくれるだろう。もし何かあれば、助 け船を出すにもちょうどいい距離だ。

幸いにして、話は順調に弾はずみ始めたらしい。

「ナツカゲ君て改めて見ても、筋肉の引き締まり方とか全然違うよね! 特に足とか、すごくいい筋肉だと思う!」

「.....なんでズボン穿はいてるのにわかるんだよ」

「何着てたってわかるよ! 俺にはすっぽんぽん同然だからね、無意味だよ!」

ああ、大層ギリギリの会話だ。案の定、ナツカゲの顔が引きつって いる。逃にげ出ださないだけマシだと思うべきだろう。

「てか、結局お前の目的は何なんだよ? こんな話してて楽しいか?」

「楽しいよ! 俺、ナツカゲ君と友達になりたいだけなんだ。今日は 昨日よりも話聞いてくれてるし、これって脈ありじゃない? 押せば 友達になってくれるんじゃない?」

「あー……まあ、趣しゆ味みとか好みが合うんだったら、友達申請ぐらいはいいけど」

根負けなのかお人ひと好よしなのか。押しに押された挙あげ句く、 とうとうナツカゲは頷いた。あの話術で頷けるなんて、正直すごい。 ミウミの『優しい人なんです』という証言は正しかったのかと、ミサ ネは心の中で感心した。

「趣味はスカイ・シー・ランだよね。好みって言うと何だろう、好きな食べ物とか?」

「食べ物なら、そうだな……肉とか柑かん橘きつ系とか、あとはアイスかな」

(ナナシさん! 今です、今!)

ミサネの電波が通じたのだろうか。ナナシは小首を傾げた後、思い 出したようにぱあっと笑った。

「あっ、アイスなら夕日坂の駄菓子屋に売ってたよね! すごく種類があったけど、俺はチョコバナナ味とか気になったなぁ!」

「お前、食べたことないのか?」

「ないよ! 俺、この街に来てからずっと家にいたからさ。ああいう お店があってあんなに色んな駄菓子を売ってるなんて知らなかったん だ」

「そっか。……ま、一度ぐらい食っておいても損はねーと思うぞ。

チョコバナナはあの中じゃ一番美味うまい。しかもあのアイス、当たりが出たらもう一本もらえるしな」

「当たったらもう一本!? そんなにサービスしてお店の経営は大丈夫なのかな!?」

多少ぎこちないながらも、会話は盛り上がっているようだ。趣味や 名前のことについて何とか取りこぼさずにキャッチボールを続け、こ のまま行けばフレンド登録もなるかとミサネが期待を抱いだいた時。 ナナシはふと、その話題を切り出した。

「ナツカゲ君がシャチって呼ばれてるのって、プレーの荒々しさから だっけ。最近は特にすごいって聞いたけど」

「.....あれはあっちが!」

唐突な怒ど声せいにナナシとミサネだけでなく、周囲の視線がナツカゲへと降り注ぐ。

ナツカゲも我に返ったのか、気まずそうに目を逸らす。どんな心変わりがあったのかはわからない。しかし彼はもう背を向けてしまった。

「休憩時間は終わりだ。じゃあな」

少し硬くなった空気の中、チームメイトたちもぞろぞろとプールへ 戻っていく。やがて遠くで練習開始を告げるブザーが鳴ると、辺りに 残る人ひと影かげはナナシとミサネだけになった。

「.....何かまずいことしちゃったかな」

笑顔ではあるが、ほんの少しナナシの眉まゆ尻じりが下がった。ネガティブな感情の表現と、相手の気持ちを測はかろうとする態度。物言いはズレていても、ナナシは真ま面じ目めにナツカゲと友達になる努力を続けてくれている。

ミサネは微かな安あん堵どを感じながら、それを表に出さないよう 自分の口元へ手を当てる。

「まあ、いわゆる地じ雷らいというやつを踏ふんでしまったのでは。 しかし『あっちが』と言った意味がわかりませんでしたね」

「競技場へ戻っちゃったからもう話は聞けなさそうだね」

「そうですね……ナナシさんもお疲つかれのようですから、今日は切り上げますか」

「あ、バレてた? もう体力レッドゾーン! こんなに歩き回った り、人と話すの久しぶりだからね」

「貧ひん弱じやくですね。もう少し鍛きたえましょう」

「ええー、今でも相当ハードなのに!?」

競技場からは笛の音と少年たちの喚かん声せいが響ひびいてくる。 ナナシの話にあれだけ付き合ってくれるナツカゲは、心の素直な優 しい少年なのだ。その彼が一恐らくは、何か悩みごとを抱かかえてい る。

ならば簡単だ。悩みを解決してやれば、きっとナナシの友人になってくれる。打算的な考えであることはわかっていたが、なりふり構ってなどいられるものか。

ミサネは、急がなければならないのだ。

両手にくるんだカップから、甘い香りがふわふわと漂ただよう。 ホットココアに一口羊よう羹かん。ポテトチップスにマシュマロ。 余り物の寄せ集めというコンセプトで揃えられた本日のおやつは、歩

き回って疲れた身体によく染しみる。

ナナシの部屋のベッドに揃って腰こし掛かけた二人は、束つかの間 まの休息を味わっていた。

「ミカドお兄さん、疲れてるみたいだったね。しばらく忙しいんだろうな」

帰宅したナナシとミサネが見たものは、数字と記号の流れ続けるディスプレイを眺めるミカドの姿だった。いつになく真面目な仕事態度の理由を聞くと、どうやら彼が開発した全人類のID管理を行う―

その名も管理プログラムの一部がハッキングを受けたらしい。 「管理プログラムがハッキングされたとなると大問題でしょうね」

「個人のビットフォンに対するハッキングだっていうからまだ規模は 大きくないし、情報規制のおかげでニュースにもなってないみたい。

なるべく早く問題を解決したいだろうけど、防壁精度を上げるには時間がかかるから犯人を捕つかまえる方が早いかもね」

ミカドが言うには、ハッキングを受けた人物は一時的に意識を乗っ取られた状態になるらしい。しかも乗っ取られている間の記憶はなく、個人に対する干かん渉しようだったため発見が遅おくれて被ひ害がいが広まってしまったようだ。

「被害者はこの街の住民に限られているため、ハッキング犯も近場にいるのではないかという話でしたね.....」

「うん。……ミサネちゃん、大丈夫? 疲れちゃったかな。ちょっと

顔色悪いね」 ナナシに顔を覗き込まれて、ミサネは平静を装よそおいながらココ スのカップを傾かたればる。インスタントのせったストスコスは、ナ

アのカップを傾かたむける。インスタントの甘ったるいココアは、大 分温ぬるくなっていた。 「ナナシさんは、ミカドさんといつからのお知り合いなんですか?」

「え? 従兄弟だし、小さい時だと思うよ。気が付いたらそこにいた 感じかな。休学中の俺を呼び寄せてくれたり、面倒見がよくて優しい んだ。でも何で急に?」

「いえ。ちょっと気になって」

一まさか、自分の知るあの人ではあるまい。

胸に刺ささった微かなトゲを、ココアの甘みで押おし潰つぶす。今は少なくとも、ナナシの友達作りが最優先だ。

「あんまり無理しちゃだめだよ、ミサネちゃん。俺に付き合いすぎないで、自分のことを優先してね」

「ナナシさんは優しいですね。……そういうところ、好きですよ」 「!?」

ナナシがカップを取り落としかけて、ギリギリのところでキャッチする。一体何をそんなに動揺したのだろう。不思議に思いつつも、ミサネは続けた。

「でも、優しすぎるのはいけません。気を付けて下さいね」

「う、うん……あはは。わかった、ええと……そうだ、今夜はミサネ ちゃんの好きなもの食べよう! 何がいい?」 「お勧すすめはありますか?」 「マヨ増し増しカップ焼きそばなら家にたくさんあるよ!」

「野菜も摂とりましょう。時間も遅くなってしまいましたし、メ

ニューを決めて買い出しに行きませんか」

「わかった! でも俺、何も作れないけどいいかな?」

「料理は経験の積み重ねです。手伝って下さい」 ココアを飲み干して、ミサネはベッドを降りる。出来合いのものを 買ってきてもいいけれど、世話になっているのだ。料理と片付けぐら

いはしなければ。 それにしても、ナナシは何をあんなに驚いたのだろう。



「ナツカゲ君、どこ行っちゃったんだろうね」 翌日。早起きミッションに成功したミサネとナナシは、無事に目的 地へ辿りついた。

夕日坂をてくてくと歩きながら、目的の人影を探す。午前の太陽が 照らす通りは、駆かけ回まわる小学生の姿がやたらと多い。

「怪我をしているというなら、早く見つけたいところです」

「うん。まさか怪我した猫みたいにうずくまってるわけはないと思うんだけどさ! 昨日も少し様子が変だったし、心配だよね」

『ナツカゲが怪我をしたまま行方ゆくえ不明になった』と泣きながら 抱きついてきたミウミと遭遇したのは先程のこと。ナツカゲは足を怪

我していたが、理由を話さず逃げ出してしまったのだという。 青白い顔でおろおろとナツカゲを探し回るミウミに少し休むよう言いつけて、ミサネとナナシは夕日坂までやってきた。逃とう亡ぼう先として選ぶなら、きっと馴な染じみのこちらだろう。

「……どうも、スカイ・シー・ランのプレイの話を避けているようですね」

「そうだね。ミウミさんが危険なプレーを止やめてほしいって言ったら逃げ出しちゃったみたいだし、何か言いたくないことがあるのかな。おーい、ナツカゲくーん」

「猫じゃないんですから、呼んでも出てきませんよ。寧むしろ逃げられます」

「そうかなぁ。出てきてくれるかもよ?」

辺りに目を配りつつ坂の上まで来たナナシが、一点を見つめてぱ あっと顔を輝かせる。

「ほら、いた!」 「えっ、どこに」

驚きつつ、ミサネも気付いてげっそりした。

神社の前で二つの人影が向かい合い、互たがいを威い嚇かくしている。ああ、あれが猫なら可愛いだけで済むのに。

「……何だかガラの悪い人と一緒ですね」

「友達かな? 声をかけに行ってみよう!」

「いえ、あれはきっと……」

不良だ。とはさすがのミサネも言えなかった。しかもどう見ても小 こ競ぜり合あいの最中なのだが、ナナシは全く恐れず暴発寸前の火事 場へ突つっ込こんでいく。

「だからそっちがぶつかってきたんだろ」

「お前がのろのろと歩いてたからだろうが」

「あん? 喧けん嘩か売ってんのかテメェ」

「失礼しまーす! えーっと赤いお兄さん! こっちの青いお兄さん、ちょっと機き嫌げんが悪くてさ。頭に血が上ってて正確な判断ができないんだ!」

突然割って入った第三者に、睨にらみ合あっていた少年二人の視線 が突つき刺ささる。

片方はミサネたちが探していたナツカゲ。そしてもう片方は、派手

な赤い髪に黒いマスクをした如何にも不良っぽい外見の少年だ。 「何言ってんだテメェ」

「えーっと、だから、俺が代わりに謝あやまるから! 今回は見み逃のがしてくれないかな!?」

少年は凶きよう暴ぼうな三白眼でナナシを睨み付けたが、すぐさま 飛びかかってくるようなことはなかった。舌打ち一つの後、ひらひら

たいがかってくるようなことはながった。台門ら一つの後、いらし と手が振られる。 「......何かシラけちまったし、どーでもいいわ。あばよ」

いかつい肩かたが遠ざかると、緊迫していた空気も緩んだ。ミサネは大きく息を吐く。もしナナシが殴なぐられでもしたらどうしようかと思ったが、杞き憂ゆうに終わってよかった。

「何だよ……またお前かよ。何で俺に付きまとうんだ、さっさと消える!!」

「ダメだよ! ミウミさんとも約束したんだ。ナツカゲ君を助けるって!」

赤い少年よりも遥かに強い怒ど気きを撒まき散ちらしていたナツカ ゲが、ナナシの反論で虚きよを突かれたように黙だまり込こむ。

剝むき出だしの足首には赤黒い打だ撲ぼく痕こんがあり、見るから に痛そうだった。これではミウミに心配されても当然だ。

「ミウミが……あいつ、また外に出てたのか」

「ナツカゲ君のことを心配して探し回ってたんだ。その足の怪我、結 構酷ひどいみたいだね」

「これぐらい大したことない。練習中にちょっとミスっただけだ」 「大したことあるよ! そんな無茶してたらスーシーができなくなっ

ちゃうよ!?」 ナナシの優しさはこういうところだ。相手の痛みを心配し、自分の

ことなど後回しにして全力で入いれ込こんでしまう。 「二人とも、落ち着いて下さい。......ナツカゲさん。あなたは一体、

ナナシの隣からじっとナツカゲを見上げると、少年の瞳が不安に揺ゆれ動うごいた。強がっていようと、彼だってミサネと年は変わらないのだ。大人よりもずっと心が柔やわらかい。

「……俺だって何がどうなってんのかわかんねーんだよ!」 「私たちなら力になれるかもしれません。事情を話してもらえません か」

「だめだ」

このまま食い下がっても無む駄だだろうか。ミサネが追求を諦あきらめかけた時、ナナシがぽつりと呟いた。

「……最近、スイミングスクールの生徒の様子がおかしい? 機嫌が 悪いのも、怪我をしたのもそのせい……かな」

г.....!? <sub>г</sub>

心臓を撃うち抜ぬかれたかのように、ナツカゲの顔に驚きよう愕がくが広がる。警戒が強まったのだろう。さっと身をひるがえして逃げる動作は、あまりに素す早ばやかった。

「あっ、逃げた!」 追いかけようとしたナナシの二にの腕うでを、ミサネはがっちりと 摑む。

「ナナシさん、今のは……?」

「え? このアプリを使って、心を読んでみたんだけど」

丸いボディに尻尾しつぽの生えた、一つ目お化けのようなモジュールを見せてナナシは微笑ほほえむ。

「俺には色んなものが数値に見えるって言ったよね。俺が見た数値を このアプリに通すと、言語に高速変へん換かんして出力してくれるん だ」

それが本当なら恐ろしい精度だ。ナツカゲの顔色の変わり方からして、恐らく本心を言い当てられたのだろう。あれほど頑かたくなに隠す心の内ならば、間違ってもナツカゲの前で暴ばく露ろすべきではなかったが。

「ナツカゲさんは駅の方へ向かいましたね。307タワーへ戻るつも りでしょうか」

「多分そうじゃないかな。仲間のことをすごく気にしてたよ。状況を確認したいって強く思ってたみたいだし」

「わかりました、後を追いましょう。怪我の手当てもしていない状態 では心配です」

坂道を走り出すと、ナナシも慌ててついてくる。ナツカゲは足を負傷していた。急げば駅で追いつけるかもしれない。

その願望は当然のように叶かなわなかった。

ミウミの情報通り、ナツカゲの足は負傷していても本当に速かった。全力疾しつ走そうしても追いつけず、体力が切れたナマコのごときナナシを引きずって何とか電車へ乗り込んだ頃にはとっくに姿を見失ってしまった。ナナシにはどうか、もう少し体力をつけてもらいたい。

「ごめんね、俺が体力ないばっかりに」

「今日から一緒に筋トレをしましょうか」

駅を降りればあとは307タワーまで一直線。ナナシの自宅を通とおり越こし、タワーへ入ろうとしたその時だ。

「ミウミさん?」

声を上げたのはナナシの方が早かった。遅れてミサネも気付き、足を止める。

タワーの入り口のベンチに座すわり込こんだ少女の顔色は、誰が見ても心配するほど青白かった。通行人もちらちらと視線を投げかける中、ナナシは飛ぶようにベンチへ向かう。

「ミウミさん、休まずにずっと外にいたの?」

「ええ……ごめんなさいですの。しゃーくんの姿を見かけたので、つ い追いかけてきてしまって」

「ナツカゲさんは見失ってしまったのですか」

「はい。途中で気分が悪くて、追いかけられなくなりますて......さっきまで、親切な男の子のお世話になっていましたです」

無茶をするものだと思うが、あのナツカゲの様子は確かに放っておけないだろう。昨日今日会ったばかりのミサネが心配になるぐらいなのだから、付き合いの長いミウミが身体の不調を押してまで追いかけたくなる気持ちもわかる。

「ミウミさん。体調が優すぐれないところ申し訳ないのですが、ナツカゲさんのことを少し伺うかがってもよろしいですか」

「ええ。私がわかる範はん囲いであるますれば」 奇き妙みような言い回しをしながら、ミウミは微笑む。頬ほおに少し朱しゆが差した。ナツカゲの話が出来るだけで嬉しいらしい

「最近、ナツカゲさんの様子がおかしいと教えてくれましたよね。どんな部分をおかしいと思いましたか?」

「ええと……以前はあんなに乱暴なプレーはしませんですたの。練習以外では変わりないのでしたけど」

「人が変わったような感じにはなりませんでしたか」

「ううん……そこまでは? でも危ないから止めてほしいと言ったら、その後は練習を見せてくれなくなりましたです」

頭の片隅で閃くものがあった。ミウミの話だけでは確証は得られないが、以前と比べそれほどまでに態度が変わったと言うのなら。もしやミカドが言っていた、管理プログラムのハッキング被害に遭あっているのではないか—?

情報の断だん片ぺんを整理しつつ、ミサネはミウミに会え釈しやくする。

「ありがとうございました。どうしましょうか、家まで送りますか」「いえ、私はしばらく休めば家まで戻れましまし。お気き遣づかいなしに! もしよかったら、しゃーくんを見つけたら教えてくだされば」

「はい、見つけたらミウミさんが探していたと伝えます。では、お大事に」

「ちゃんと休んでね、ミウミさん!」

穏やかに手を振るミウミを気にしつつ、ミサネとナナシは307タ ワーへ足を踏み入れる。今日も観光客が行き交い、辺りはとても賑に ぎやかだ。

「ミサネちゃんは、ナツカゲ君がハッキング被害に遭ってると思ってる?」

やはり鋭い。いや、心を読まれた可能性もあるか。

動揺を抑おさえつつ、ミサネは笑顔で歩くナナシをちらりと眺めた。

「ハッキングにはウィルスが用いられているのでしょうか」

「オリジナルのウィルスが用いられてる可能性は高いね。被害者の ビットフォンにハッカーが直接干渉してウィルスを送おくり込こんで るんだと思うよ」

「……ではたとえば、一人がウィルス攻こう撃げきを受けて乗っ取られたとします。その人からウィルスが拡散され、また別の人へ感かん染せんする可能性はあり得ますか」

「うん、当然あり得るね。でも二次感染被害を受けた人たちは、大元の人よりもウィルスが弱いから操あやつられてる時間が短くなるかな。……考えはまとまった?」

ナナシの問いかけにミサネは頷く。エレベーター待ちの行列はまだ 動きそうにないため、心持ち声を潜ひそめることにする。

「ナツカゲさんは最初にウィルス攻撃を受けた一次感染者ではないで しょうか。スイミングスクールの人たちは、拡散されたウィルスに感 染している二次感染者なのかなと」

「うん。その可能性は俺も考えたんだけど、何か引っかかるんだよね。俺はナツカゲ君がハッキングを受けたわけじゃない気がする」「......その推測の根拠は?」

「うーん、はっきり言えないんだけど.....」

「ナツカゲさんは練習中だけ様子がおかしいとのこと。これは練習中のみ、注入されたウィルスでハッカーの外部操作を受けているからではないかと思ったのですが」

ハッカーに操られている最中は記憶がないとか。ナツカゲの混乱ぶりは記憶をなくしたせいだとは考えられないだろうか。

「……でも、ナツカゲ君は足の怪我のことを覚えてたよね。『練習中にちょっとミスっただけだ』って。だったら練習中も操られてなくて、記憶が残ってるんじゃないかな」

「! 確かに……しかし、それでは何故なぜナツカゲさんは乱暴なプレーの理由を隠しているのでしょうか」

エレベーターのドアが開いて、どっと人が降りてくる。話がまとまるまではとミサネが列を外れると、ナナシも後をついてきた。

「優しいから、じゃないかな。たとえばスイミングスクールの誰かが ハッキング被害に遭ってたとして、仲間の様子が急変したらナツカゲ 君も混乱すると思う。仲間のために、黙だまって隠し通そうとしても おかしくないよ」

「それでは推測の域を出ないかと。何か確証はありませんか」

「そうだなぁ……あ、そういえばナツカゲ君の心を読んだ時、仲間のことをすごく心配してたよ。これじゃ証明にならない?」

Г......

情報を再度整理して入念に構築した結果、ミサネは敗北を受け入れた。情なさけない。自分の推理能力は、結局のところまだまだ未熟なのだ。

「……わかりました。まだ曖あい昧まいな部分も多いですが、ナナシさんの方が正しいかと思います。ナツカゲさんと話をしてみましょう」

「よかった! ああ~緊張した。ミサネちゃんの威い圧あつ感すごい なぁ!」

「ああ……すみません。多分、職業病です」

「職業病?」

「いえ、何でもないです。それより、ナナシさんもやればできるじゃないですか」

ちょうどエレベーター待ちの行列が解消していた。客を吐き出して 空になったエレベーターへ、ミサネは足を踏み入れる。続いてナナシ と他の乗客も乗り込んで、満室になった箱は上じよう昇しようを始め た。

「ナナシさんの推測が当たっているなら、ナツカゲさんはまだ感染していません。早めに声をかけないと危険ですね」

「うん……こうなってくると、予想が外れてくれてた方がいいなぁ」 ナナシがにこりと微笑む。それはミサネが一番馴染んだ、ナナシの 表情だった。

─何かがおかしい。

エレベーターを降りた途端、ミサネは直感した。空気がピリピリと 張はり詰つめ、一歩を踏み出すのに随分と勇気が要いった。

こんな状況でも、ナナシは何も感じていないかのように競技場へと 進んでいく。おかげでミサネも何とか逃げずに続くことができた。

ここは危ない。頭の中で警けい鐘しようが鳴る。嵐あらしの中へ飛び込むのに等しい、無む謀ぼうな行為を冒おかしているような気がする。

ミサネは思わず前を行くナナシに手を伸のばす。しかし指先が袖そでを摑むより早く、ナナシの鋭い声が響いた。

「……ナツカゲ君!」

名を呼ばれた少年が息を吞のんで振り返る。

開け放たれた競技場の扉とびらの奥。彼はたった一人で悪意と対た い峙じしていた。

周囲を取り巻く少年たちの暗く澱よどんだ目。にたにたと笑う口元はぞっとするほど狡こう猾かつで、人間味というものを感じられない。

獲え物ものを囲んで食ってやる。弄もてあそんで痛めつけて楽しんでやる。牙きばを剝むいて押おし寄よせる分厚い悪意を、ナツカゲはたった一人で受け止めていた。

「......危ない! 早くこちらへ!」

ナナシの後ろから、ミサネも咄とつ嗟さに声を上げる。あんな悪意 のまっただ中にいるなんて正気ではない。

「なんでだよ! こいつらほっといていいワケねーだろ!」

「事情は後でお話ししますから! 早く!」

こちらの焦あせりが通じたのだろうか。ナツカゲは仲間たちを一い ち瞥べつした後、駆かけ足あしで競技場の外へ出て来てくれた。

すぐさまナナシとミサネは扉を閉める。彼らが追って来る気配はない。とりあえずは一安心というところか。

「……何なんだよ、アレは」

「その前に、お仲間の様子についてお聞きしてよろしいですか」

「何でそんなことを」

「詳くわしい話を聞けば、あの方たちをどうにかできるかもしれません」

ぶつぶつと悪態を吐ついてから、ナツカゲは歯切れの悪い口調で話

し始めた。

「あいつらの様子がおかしくなったのは最近だ。練習中や試合の時は もっとひどい。コースから外れようとしたり、人とぶつかりそうに なったり。でも大きな音を立てたりギリギリのとこ走ったり、驚かせ ると正気に戻るんだ」

「そっか、乱暴なプレーが増えていたのはそういうわけだったんだね」

ナナシの言葉に頷いてから、ミサネは先を続けた。

「実は今、ビットフォンを使って意識を乗っ取られるという事案が幾つか発生しております。この件もその疑いが大きいかと」

「乗っ取られるって……他人にか? 何のために?」

「理由はわかりませんが、かなりの手間をかけていることは確かです。 面おも白しろ半はん分ぶんではなく、何かしらの目的はあるかと 」

「目的なんてどうでもいい。どうやったらあいつらを元に戻せん だ?」

ナツカゲの視線が競技場の扉へ向かう。磨すりガラスの奥では人の動く気配があるが、先程感じた強きよう烈れつな悪意はすでに鎮しずまっていた。あの状態を放置しておくわけにはいくまい。

「お仲間の方は驚かせるなどの刺し激げきを与えれば元に戻るようですから、『感染者』だと考えられます。ハッキングされた人がばらまくウィルスに二次感染した状態かと。ですから、直接ハッキングされた人よりは症しよう状じようが軽いようです」

「じゃあすぐ治せんのか?」

「はい。ただ大元の感染者がいる限りはまた感染してしまいます。

......誰かお仲間の中に、強い刺激を与えても元に戻らなかった人はい らっしゃいますか?」

「数が多いし、一人一人のことなんて覚えてねーよ。全体の三分の二 はあの調子だ」

「その全員と接触する機会がある人、っていうと限られてくるんじゃない? 先生とかはどうだろう」

口を挟んできたナナシを見て、ナツカゲは少し考かんがえ込こむ素 そ振ぶりを見せた。

「コーチも曜日の交代制なんだ。毎日来ていて、大勢の仲間と接触してるって言うと……俺とユキナガだな」

その名前は聞いたことがあった。オレンジのパーカーを着た元気な 少年だ。確か、この競技場の前でも会っている。

「でも、様子がおかしくなったようには見えなかったんだよな。俺が 怪我した時もあいつと一緒に走っててぶつかったんだけど、すげー心 配してくれたし」

そう言ったナツカゲが、不意に動きを止める。視線はナナシとミサネを飛とび越こえてその後ろへ。

誰かが来たのかと振り返ったミサネは、こちらへ駆かけ寄よってくるミウミと──オレンジのパーカーを着た黒くろ髪かみの少年を見つけ

た。
「しゃーくん!」
「何でここに来てんだよ……! しかも……ユキナガと一緒に」
「あっれー? オレっちお邪魔だった? ミッチーがナッチーに会い
たいって言うから連れてきたんだけど!」
・現時点で、最も里に近い人物が日の前にいる。しかしどうすればい

現時点で、最も黒に近い人物が目の前にいる。しかしどうすればいいのだ。押おし殺ころせなかった動揺に狼狽うろたえていると、不意に右手が握にぎられた。

「大丈夫だよ、ミサネちゃん。話をしてみよう。もしユキナガ君が操られてても、ハッカーが奪うばえる情報には限りがある。質問攻ぜめにしていれば尻尾を出すと思うんだ!

ぎゅ、と強く手を握ってから離れていくナナシを目で追いかける。

温度をもらっただけで、心は不思議と落ち着きを取り戻していた。 そうだ。今はこの場をどうにかやり過ごさなければ。

「ねぇユキナガ君、俺とも話してもらっていい?」

「おっ、いいぜ! 練習始まるまでだけどな」

「ありがとう! あのさ、さっきナツカゲ君のことナッチーって呼んでたけど。前は確かシャッチーって呼んでたよね?」

「あはは、何だそれ。他のあだ名で呼ぶことだってあるだろ!」

対峙したユキナガとナナシの間の空気が、僅わずかに緊張する。ミウミと話していたナツカゲも異変に気付いたのか、すいと視線を鋭くした。

「ユキナガは俺のことシャッチーとしか呼ばねーよ。ここに来た時からずっとその呼び名だ」

「はぁ? 何それ、意味わかんねーし」

ユキナガの声は相変わらず明るい。しかしミウミは敏びん感かんに 空気の変化を感じ取ったのだろう。怯おびえたようにナツカゲの後ろ に隠れている。

「そう言えばユキナガ君、足に怪我をしたって聞いたけど大丈夫?」 「怪我? あー、これね」

ナナシの指し摘てきを受けて、ユキナガは自分の足を上げてみせた。存在を主張する大きな白い絆ばん創そう膏こうを指さして、けたけたと邪じや気きのない笑い声が響く。

「隣を走ってたヨシダッチとぶつかっちまってさ。でもかすり傷だか らヘーキだぜっ!」

۲.....!

ナツカゲとミサネは同時に息を吞む。その衝しよう撃げきからいち早く立ち直ったナナシが、隙すきを逃のがさずまっすぐにユキナガへと斬きりかかった。

「違うよ。ぶつかったのはナツカゲ君のはずだ。ヨシダッチ君じゃない」

「何だそりゃ。証しよう拠こでもあんのか?」

「俺の足だよ。しっかり見ろ。これはユキナガとぶつかってできた怪 我だ」 「ナッチーと? あーそっか、オレっちうっかりして.....」 不意に、沈ちん黙もくが訪れた。

少年の身体がぐらりと傾かしぎ、糸の切れた人形のように地面へ崩くずれ落おちる。その有あり様さまを、誰もが固かた唾ずを吞んで見守ることしかできなかった。

「……っ、ユキナガ君……!」

「だめです、ナナシさん! 皆みなさん、ユキナガさんから離れて早くこちらへ!!」

ユキナガに近付こうとしたナナシの腕を摑んで、精一杯の力で引っ 張る。ユキナガは、ほぼ確実に一次感染者だ。幾らナナシと言えど、 接触すれば二次感染被害に晒さらされるだろう。

どうすればいい。どうすれば。必死に頭を巡めぐらせるミサネの耳 に、新たな足音が聞こえてきたのはその時だった。

「バカなガキならちょっとへマしたってバレねェと思ったんだけどなァ……どいつもこいつもバカ面づらだったから間違えちまったよ! ッハハ! 」

見たことのない長身の青年だ。ジャケットとズボンは黒ずくめ。額に巻いた赤いバンダナの下からは異様に鋭い三白眼が覗いている。口調からにじみ出る悪意、そして登場タイミング―よくよく考えずとも、彼の正体は一いち目もく瞭りよう然ぜんだった。

「もしかして、ハッカーの……」

「ノミヤァ!!! 俺の名だ!!! 覚えておけェ!!!!」 空気を震わす大だい音おん声じように、ミサネは思わず飛び跳ねる。大層驚いたが、おかげで少し頭が冷えたのはありがたい。 「ハッカーなのですね。貴方の目的は一体何なのですか」

「目的ィ? んまァ別にどうだっていいだろ。俺は面おも白しろいから協力してやってるだけだからなァ!!!」

「協力.....?」

「bit以下のテメーらがどこまで俺を楽しませてくれるか

なァ!!! まずは挨拶代わりだ、プレゼントを受け取れよ!!!」 ノミヤの手が空中を叩たたく。まずい。皆に警告しようと口を開き かけた瞬しゆん間かん──全身にのしかかる凄すさまじい圧あつ迫ぱく 感に声を奪われた。

「.....っ!? これ、は.....!」

「いいかァ、今度はせめてギガ程度におもしれーモン見せてみろよなァ!! 次つまんねーモン見せたら、まとめて!! 圧縮して!! デリートしてやっかんなァ!!!」

ひらりと身をひるがえし、ノミヤは悠ゆう々ゆうと歩き去る。その 後ろ姿を、ミサネは黙って見送るしかなかった。

身体が重い。重おも石しを乗せられたかのように動かない。これは

(ウィルスをばらまかれた.....!)

ミサネだけでなく、ミウミもナツカゲも頭を押さえて声もなくうずくまっている。

(このままじゃ……みんな、ウィルスに意識を乗っ取られてしまう……)

だが対たい抗こう策など思いつかない。用心が足りなかったことを ミサネは心底悔くいた。ハッカーは感染者の近くにいるという情報を 摑んでいたのに、本人が現れた際の対応まで考えていなかったのだ。 そのせいで自分だけでなく、多くの人を危険に晒してしまった。

(私は、何てことを.....)

指の間から意識がすり抜ぬける寸前。幻まぼろしのように重圧がかき消えた。

「.....身体が.....動く?」

目の前に、すいと白い手が差し出される。

「ウィルスの反応はもう感じられないね。よかったぁ、成功したんだ」

嬉しそうに笑うナナシの顔には、これまでで一番強い疲労の色が浮かんでいた。ミサネは一いつ瞬しゆん、言葉を失う。

「もしかして、ナナシさんがウィルスを.....?」

「うん。さっきユキナガ君を解かい析せきしてた時、ウィルスの解析 データも一緒に見つけたんだ。一か八かだったけど、上手うまく駆く 除じよができてよかった」

「そうですか......しかし随分顔色が悪いようですが、大丈夫ですか」 「大丈夫だよ! ちょっと疲れただけだから」

摑んだ手はひどく冷たく、小刻みに震えていた。『ちょっと疲れた』どころではないだろう。彼はいつもこうして、他人のために身を投げ出そうとする。

だがその行動を責めるわけにはいかない。ミサネたちは、ナナシに 窮きゆう地ちを救われたのだから。

「ユキナガはまだ寝てるけど、寝ね言ごと言ってるし大丈夫そうだ。 あの変なのを逃がしたのは悔しいけど、お前に助けられた。ありがと な」

近付いて来たナツカゲの手が宙を叩く。何かを操作する動作の後、 軽快な『ぴこん♪』という音が響ひびき渡わたった。

「.....うおっ!?」

「これで俺とお前は友達。……これでいいんだろ?」

ナナシは目を大きく見開いて、宙に表示したフレンドリストを凝ぎよう視しする。そこには今、『フレンド申請があります』という一文が躍おどっていた。

「あっ、それなら私も! ナナシさん、マイフレンド! よろしくなのです♪」

ぴこん♪ 音が鳴って、新たなフレンド申請がもう一件。

ナナシはしばらく感かん極きわまったようにその画面を見つめた後、慎重な仕草で──ぽちりと『許可』ボタンを押した。

すぐに画面が切り替わり、フレンドリストに新しい二行が加わる。 ナツカゲとミウミ。ナナシが自力で獲かく得とくした、二人の友人の 名前だ。 「お……おおお……! ミサネちゃん……! 俺に……友達 が……!!」

「やりましたね、ナナシさん」



「うん。フレンドリストにミカドお兄さん以外の名前があるなんて、 本当に久々で、もう、感動して……うっ、涙なみだ出てきた……」

人目もはばからず涙ぐむナナシを見ていると、ミサネの胸にも訳の わからない何かがこみ上げてくるようだった。

とても苦労して、たくさん遠回りをしたけれど。これは小さな初め

の一歩だ。 自宅へ戻ったミサネとナナシは、今日も揃ってベッドに腰掛ける。

おやつはチョコパフやポテトチップスなどの駄菓子一式。砂糖たっぷりのミルクコーヒーが疲れた身体に染しみ渡わたる。

「……何はともあれ、ナツカゲさんたちが無事でよかったですね」 「うん。でもミカドお兄さんも言ってたけど、ハッカー集団には気を付けないとだよね。この街で活動してるなら、またハッキングを行う

付けないとだよね。この街で活動してるなら、またハッキングを行うかもしれないし」

ミカドに状況を報告し、一連の事件は終わったかのように見える。 だがノミヤと名乗ったハッカーは依い然ぜん潜せん伏ぷく中で、新し い被害者が生まれる可能性は高い。

その上こちらは相手の顔と名前まで知ってしまったのだ。何と面倒なことをしてくれたのだろう。

けれど今は、先に果たすべき義理がある。ミサネはコーヒーカップ を手にしたまま、隣に座るナナシを見上げた。

「ナナシさん。私、一つ謝らなければならないことがあります」

「うん? 何?」

「私はナナシさんに嘘を吐いていました。……本当は記憶喪失ではないのです。初めから自分の名前も出身も、全部わかっていました」 軽けい蔑べつされるだろうか。家から放り出されるだろうか。い

や、ミサネの知っているナナシならきっと一。

「よかったぁ! じゃあミサネちゃんは記憶をなくしてることに悩んだり、悲しんだりしなくてもいいってことだよね!」

怒らず、笑ってくれるのだ。

予想の的中に嬉しさと悲しさが入り交じる。その複雑な感情を乗のり越こえて、ミサネは更に言葉を重ねる。

「……それと、もう一つ。黙っていたことがあります」

「うん、何だろう?」

「私は未来から来ました」

「具体的には八年後です。二二三〇年の世界から、私はこちらへやってきました」

「ど、どうして??」

「……あることを調べに。それ以上は言えません」 そう。八年の時を越こえて、自分は過去の世界を訪れたのだ。 ただひとつの願いのために。



「あ、帰って来た」 「お帰り~、ノミヤ君」

「あら、随分と楽しそうですね」

乱雑な足音を立てて店内へ入ってきたノミヤは、四人掛けテーブル についた三名の顔を一瞥した。年も性別もバラバラだが、彼らがノミ ヤの『仲間』である。

「まァ、暇ひま潰つぶし程度にはなったな」

「もう、勝手に行ったら困るよ。ノミヤ君が勝手なことして、怒られるのはおじさんなんだから」

「謝るのは年上の役目だろ」

「いや、でもリーダーは一応ノミヤ君だし……」 「そうだァ!! 俺がリーダーだァ!!! オッサン、コーヒー頼たの むぜ!!!!

「オッサン、クッキーなくなったよ」

「うふふ……あ、オッサン様。私も紅茶のおかわりをいただいてよろしいかしら」

「ねぇ、せめてもう少し隠れるとかさ……大体どうしておじさんの店で会議なの?」

ぶつぶつと呟く『オッサン』を無視して、ノミヤはソファに身体を 沈しずめる。気のせいか、いつもより少し気分が弾んでいる感かん触 しよくがあった。

命令を無視してちょっかいを出しに行ったが、思ったよりは楽しめ そうだ。

相手なんて誰でもいい。気が狂くるいそうなほど暇な人生に、彩い ろどりを与えてくれるなら。

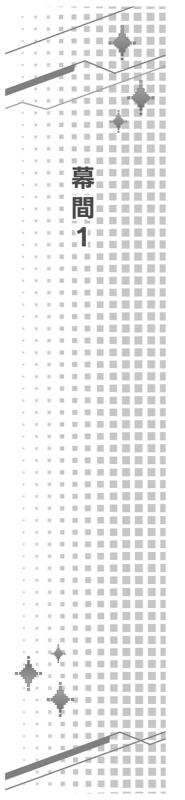

☆フレンド大増ぞう殖しよく作戦決行。

目標はフレンドリスト登録件数の増加。

フレンドの年ねん齢れい・性別・職業は問わず。

可能な限り多くのフレンド登録を目指す。

以下に簡易作戦記録を残す。

☆狂クル牙ガ 織キリ

三十二歳さい男性。研究者。筋肉を愛している。

ハイテンションで明るく、いつも笑い声が絶えない。

薬の実験に付き合ッテアハ アッハッハ フレンド イッパイ つく アハハハ

、 ,,,,,,,,, は―――っはっはははは葉歯派波

-----

覚えのない記述があったが、記録なのでそのままにしておく。 『マッチョDX』という薬の実験に協力。様々な人に試飲してもらい、感想を聞く。

働きを認められ、助手認にん定てい。

製作したアンドロイドが家出してしまったらしい。見つけたら要連れん絡らく。

☆蘇ス芳オウ 咲サクマ

十七歳女性。CDショップ店員。

すでにフレンド登録済みであるナツカゲの姉。

ナツカゲの紹しよう介かいによりCDショップにて遭そう遇ぐうするも、姉弟きようだい仲はあまり良くない様子。

目の前で喧けん嘩かをした後、ナツカゲは退店。

弟にプレゼントを探していると言うので、買い物に同行する。

同行中、二発の殴おう打だ。スナップの利きいた平手打ちはなかなかの威い力りよく。

試し行こう錯さく誤ごの末、ナツカゲへの手作りプレゼント (キーホルダー)を渡わたすことに成功。

殺さつ伐ばつとした雰ふん囲い気きの中、フレンド登録を確かく認 にん。

結論:二人とも素す直なおじゃない。

☆練ネ餅モチ 子ヤスネ

七十二歳女性。駄だ菓が子し屋のおばあちゃん。

猫ねこをたくさん飼っている。猫はいい。もふもふしたい。人類の 宝だ。

猫(愛あい称しよう:シズコ)が行方ゆくえ不明だと言うので、捜そう索さくに協力する。

聞きき込こみ後、神社にて発見。怪け我がをした子こ猫ねこを保護 していた様子。

シズコと子猫を共に駄菓子屋へ連れていき、ヤスネに引ひき渡わたす。

子猫は元気だったが、シズコは老ろう衰すいのため数日後に死去。 お礼としてフレンド登録をしてもらう。 \_\_\_\_\_\_

おばあちゃんと色んなことを話す。シズコさんがヤスネさん思いだったこと。お迎むかえが来るのは当然だってこと。出会いも別れも大事にするべき。たくさん教わってお別れした。子猫の名前はミキコ。ふわふわでとても可愛かわいい。シズコさんが最後に守った子猫。たくさん撫なでさせてもらう。シズコさんとは違ちがう手て触ざわり。もう会えないと思うと寂さびしい。

☆ハヤ雲クモ 黒クロク

☆八ヤ雲クモ 白シロロ

八歳。クロクが兄、シロロが妹。双ふた子ごの兄妹きようだい。

悪戯いたずら大好きな年とし頃ごろ。ハンパない体力。まともに付き合ったら死を覚かく悟ごするレベル。

フレンド登録を申し出たところ、言うことを聞けと強要される。

鬼おにごっこ、じゃんけんの他、悪戯(ひっつけ虫を人にひっつける)を決行。

薬屋のシタラは姉。彼かれらにとっての急所であり弱点。

二人の宿題を手伝った後、フレンド登録申しん請せいを受理してもらう。

※彼らの中では友達=奴ど隷れい。覚えておくこと。

....

フレンド登録者は以上。

今後も作戦を続行すること。

## 第一 \_ . . . . . . . . 1----. . . . . . . . . 4.0 ŧ -<u>-</u>-**D** 7.... サ +----, . . . . . . . . ~ - - -<u>フ</u> ----ル カ 7 - - - - - - -----

「新規のフレンドは四名、ですか」 ナナシのフレンドデータを見ながら、ミサネは思わず嘆たん息そく を零こぼした。

「もう少し頑がん張ばることができたのでは?」

「あと一歩って人も多いよ? 色んな人とお話ししてきたからね!」「期待しています。せめて私よりフレンド数を増やしてください」「そっか、ミサネちゃんも友達増やしてたんだね。さっすがー! 俺おれみたいなゴミと違ちがってミサネちゃんならみんなに好かれるもんね!」

皮肉でなく、本心で言っているのが心底厄やつ介かいだ。

ミサネは隣となりを歩くナナシをじっと見つめた。まだまだフレンド登録者は少ないが、たとえ数名であっても自分から声をかけ、他人と友達になることができたのだ。ナナシだってやればできるはず。多分。

「なになに?」

「せっかく違う場所へ来たのです。引き続き、頑張って友達候補を探 しましょう」

今日はナナシの家があるブルーサンストリートを離はなれ、少し足を伸のばして別の地区を訪おとずれていた。

ココアリーと呼ばれるこの街はカフェや雑貨屋、オシャレな服屋が立ち並ぶものの、不思議と落ち着いた雰ふん囲い気きに包まれている。女性向けの作りかと思いきや、疲つかれたサラリーマンなどもよく足を運ぶ場所らしい。

ナナシも初めて訪れたはずなのだが、道がわかっているかのように物もの怖おじもせず、楽しげな足取りでずいずい先へ進んでいく。 ハッカーの接せつ触しよくに注意しようと言いい含ふくめたことは、 覚えているのだろうか。

「あ!」

急停止したナナシの横で、ミサネはブレーキをかけ損そこねた。

二、三歩先へ進んでしまってから、立ち止まったナナシを振ふり返か える。

「どうしましたか」

「あの人、ほら。前にミウミさんと一いつ緒しよにいた人だ」 視線の先を追うと花屋の前に辿たどり着ついた。

まばらな通行人の隙すき間まから、帽ぼう子しをかぶった小さな人 ひと影かげに目が届く。きょろきょろと辺りを見回す小動物のような 仕草には、ミサネも見覚えがあった。

「具合が悪くなったミウミさんについていてくださった方ですね」

「疲れたサラリーマンよりは友達になりやすそう?」

「はい、可能性は高いかと」

「よーし! 行ってくる!」

ミサネが見守る中、目標に突つき進すすんでいったナナシは勢いそのままに声をかけた。

「こんにちは!」

「わぁっ!?」 「わああっ!?」 「ああっ」あああごめんなさい ! あれ? お兄さん !

「ああっ、あああごめんなさい......! あれ? お兄さん、前にも会いました.....よね」

どうやら向こうもこちらを覚えていてくれたらしい。これで友達

ハードルはぐんと下がったはずだ。行け、そこだ。言いくるめろ。ミ サネは心の中で声せい援えんを送る。

「俺はナナシって言うんだ! こっちはミサネさん!」 「えっと、僕ぼくはハルヤです! ここでお母さんとお父さんの手伝

「えっと、僕ぼくはハルヤです! ここでお母さんとお父さんの手伝いをしています」

小こ柄がらで華きや奢しやな身体からだ付きと可愛かわいらしい顔立ちのせいで実のところ性別すら曖あい昧まいだったのだが、どうやら少年で合っているらしい。

紹しよう介かいされてしまったミサネはナナシの半はん歩ぽ後ろから、ペこりと軽く会え釈しやくした。

「ええと、ナナシさんたちはここへ来たのは初めてですか?」

「街の名前は近所だから知ってたけど、歩くのは初めてだよ!」

「そうですか……」

ハルヤの眉まゆが八の字に下がる。悩なやみごとの気配を察さつ知ち。つくづく、ナナシと行動しているとトラブルに縁えんがある。「何か困っていることでも?」

ミサネが口を挟はさむと、少年はこくりと小さく頷うなずいた。

「この先に『ガーデン』って呼ばれてる大きな庭があるんですけど、 知ってますか」

「ううん、まだ見てないなぁ」

「そこにある花か壇だんが、最近荒あらされてるらしいんです。僕もよく行く場所なので、気になってて.....ナナシさんたちは何か知らないかなって」

ナナシとミサネは同時に顔を見合わせた。日常を蝕むしばむ僅わずかな異変──先日、二人が経験した事件もそうだった。ほんの僅かなほころびから、世間の裏で暗あん躍やくするハッカーへと辿り着いたのだ。

たかが花壇荒らしと侮あなどってはならない。これまで培つちかってきた勘かんを大事にして、ミサネは慎しん重ちように話を進めることにした。

「それはいつ頃ごろからですか?」

「うーん……一週間前くらいかなぁ。花壇には柵さくがあるんですけ ど、それを踏ふみ越こえて毎日何本かの花が折られてるんです」

「そういう行動を取りそうな方に、心当たりなどは」

「えっ……犯人ってことですよね? ええと……ここに住んでる人 じゃないと思うんです。僕はずっとここに住んでるんですけど、ココ アリーの人はいい人たちばっかりで」

だから見知らぬ顔を疑うたがっていたのだろうか。ここへ来たのは 初めてだという言葉を信じてくれたかどうかは不明だが、少なくとも ハルヤからミサネたちに対する敵意は感じられなかった。 黙だまって話を聞いていたナナシが、ちょいちょいとミサネの袖そ でを引く。 「ハルヤ君、結構悩んでるみたいだし友達になろうって雰囲気じゃな

「……どうしたんですか。空気を読むことを覚えたのですか」

「俺がいつも読めてないとでも!?」 まさか自分では読めていると思っていたのだろうか。 さらっと質問を流して、ミサネはハルヤに向き直る。

「その話について、詳くわしい話をうかがえる人はいますか?」

「うーん……庭師のモロクさんなら何か知ってるかもです。ガーデン の手入れをしてるのもモロクさんなので」

「わかりました、ありがとうございます」

何か言いたげな顔でこちらを見つめてくる少年に会釈して、ミサネ はナナシと共に花屋の前を離れる。

「ガーデンに行ってみる?」

いよね? .

「はい。ハッカー集団が関わっているかもしれませんし、少し調べて みましょう」

「ハッカーじゃなくて不良とか他の人の仕し業わざかもしれない よ?」 「犯人が誰だれであれ、事件を解決すればハルヤさんと友達になれる

と思いますよ」

「そっか! 頑張ろう!」

そう。重要目的はナナシの友達作りなのだ。ナナシにはとにかく一 人でも多くの友達を確保してもらう必要がある。

「事件解決に向けて、人手が多い方がいいですね。ナツカゲさんたち にも連れん絡らくを取ってみましょう」

「ええっ!? すごい! 連絡を取ったら来てくれるなんて友達みたい だね!」

「友達でしょう、すでに。ナナシさんも、色々と慣らしていった方が いいですよっ

「慣らすって何を?」

「ガーデンはこっちですね」 「ぼかされた! 大事なところをぼかされた!」

隣で騒さわぐナナシに構わず、"ポツリ"で新しく部屋を立てる。

ナツカゲとミウミへ簡単な状じよう況きよう報告と手伝いの申しん請 せいを送ると、二人からはものの数秒で返信が飛んできた。

『わかった。今から行く』

『しゃーくんと一緒に行きます!』

何とも付き合いがいいものだ。歩き出したので自動読み上げ機能に 切きり替かえ、音声で返信を入力する。

「ガーデンでお待ちしています。ありがとうございます」

「二人ともありがとう! 待ってるね!」

ナナシも素す早ばやくお礼を入力している。こうして見ていると、

表面的な人付き合いはできるタイプなのだ。ただ、長く付き合うほど 他者に恐おそれられ、距きよ離りを取られてしまうだけで。

叶かなうことならば、ナツカゲとミウミがナナシを恐れないでくれるといい。ミサネは心の片かた隅すみで、ひっそりと祈いのりを呟つぶやいた。

『俺はハピタン! こっちはモロクだ! 仲良くしてやってくれよな!!』

ミサネは正面に立つ青年をじっと見上げた。正確には、青年の肩かたに乗ってうねうねと踊おどりながら絶ぜつ叫きようするサングラスをかけたピンクのフラワーマスコットを。

「ハピタンさん」

『おうっ!!!』

馬ば鹿かでかい返事に尻しり込ごみもせず、ナナシは目をキラキラさせて謎なぞのビットフォンに食いついていく。こういう時は空気の読めなさも役立つものだ。

「アバターの音声変へん換かん機能ですね! モロクさんは健康体みたいだけど……コミュニケーションを全部アバターに任せてるのかな?」

『察しがいいなぁ、兄ちゃん! こいつァ生まれつき面めん倒どう臭くさがりでな! アバターにこの機能がついてからほぼ喋しやべらなくなっちまったのさ!!』

ガーデンを訪れたナナシとミサネが声をかけた青年は、予想通り庭師のモロクだった。花の前に座すわり込こんで園芸道具を広げていたため、見当をつけやすかったのだ。

しかしモロクは随ずい分ぶんと変わった性格らしい。肩に乗せた花型アバターの発言通り、自分は一いつ切さい喋らず、無表情に口を引き結んで突つっ立たっているばかり。

短たん髪ぱつに帽子をかぶり、手に大きな枝切りバサミを携たずさえた様子はごく普ふ通つうの無愛想な庭師だ。肩で蠢うごめきながら喚わめくアバターだけがやたらと騒そう々ぞうしい。

「お仕事中にすみません! 少しお話を伺うかがってもいいですか?」

『構わないぜ! 花を二、三本手入れすると飽あきちまうからな、約十分間の休きゆう憩けいが必要なのさ!! 今がちょうど休憩時間ってやつよ!』

「それで仕事になるんですか!?」

『別に毎日全部の花壇の手入れをするわけじゃァねーしな。しっかし、最近花壇荒らしのおかげで仕事が増えちまって、帰りが遅おそくなっちまうんだよなァ』

「あっ! その花壇荒らしについて、知ってることを教えてほしいんです」

ナナシが素早く突つっ込こむと、モロクの口元がへの字に歪ゆがんだ。主の感情を表現しているのか、ハピタンの方が遥はるかに渋しぶい顔付きだ。

```
『兄ちゃんたち、花壇荒らしの犯人捜さがしか?』
「はい、そんな感じで」
『なるほどなァ! こっちも花壇荒らしなんざいなくなった方があり
がてぇ。ちったァ協力したいとこだが、あんまり情報がなくてよぇ
......有用そうな手がかりっつーと、そうさな。犯人ぽいやつは背せ丈
たけが低かったってぐらいか』
「何か他の情報は」
『ない!』
「そうですか.....」
『背丈が低い』だけではまず犯人像を絞しぼり込こめないだろう。だ
が何もないよりはマシか。
「ありがとうございました! また何かあったら話を聞きに来てもい
いですか? ...
『おう、いいともよ! 犯人捜し、頑張ってくんなァ!!』
 喚わめきまくるハピタンと無愛想なモロクに礼を言って、その場を
離れる。モロクはまた、花の手入れに戻もどったようだ。
「皆みなさん、花壇荒らしに困っているようですね」
「せっかく綺き麗れいに咲さかせた花を折るなんて酷ひどいよね!」
「犯人の背丈が低いというと、子どもでしょうか.....あ、ナツカゲさ
んたちから返信です」
"ポツリ"を確かく認にんすると、ナツカゲたちはガーデン前に着い
たとのこと。ちょうどいいタイミングだ。
「ナナシさん、このままナツカゲさんたちと合流しましょう」
「はーい!」
 足早にガーデンの門をくぐると、ナツカゲとミウミが仲良く並んで
立っていた。本当に連絡後、すぐに出発してくれたらしい。
「ナツカゲ君! ミウミさん!」
「よう」
「ハロハロウ! ナナシさん、えっと……数日ぶりですの!」
「うんうん! 数日ぶりに会ったから、俺のことなんかもう忘れてる
かと思ったよ!」
 こういう発言をするから、だんだんと知り合いが離れていくのだ。
皮肉めいた言葉を率そつ直ちよくに受け取れば、戸と惑まどう者が大
半だろうに。
 しかしミサネの焦あせりと裏腹に、ナツカゲとミウミは気に留とめ
る様子もなく会話を続けている。
「忘れるわけねーだろ、お前みたいなインパクト強いやつ。つーか、
せっかく夏休みだってのに花壇荒らしの犯人捜しってなんだよ。暇ひ
まなのか?」
「えっ、夏休み?」
「あ? おい、まさか」
「ああー、うん! 夏休みだよね! 入る前が一番わくわくして、い
ざ入るとそんなにやりたいことがなくて無む駄だにだらだら過ごし
ちゃうやつだ!」
```

どうやらナナシは今が夏休みだということを忘れていたらしい。街を行ゆき交かう学生の多さを見れば長期休きゆう暇か中だろうと判断が付くだろうに、頭からすっぽ抜ぬけていたのか。

「お二人とも、ありがとうございます。ポツリでもご連絡しましたが、私たちは花壇荒らしにハッカーが関わっている可能性を考えていまして」

「ワオ! またあのクレイジーなお方がバカやってるですの?」

「まだ確実にハッカー絡がらみだって証しよう拠こはないんだけどね」

ナナシの言うことはもっともだ。だがミサネはこの案件に、ナツカゲの事件と似たにおいを感じている。細い糸を辿たどっていけば、再びハッカーが現れる気がする――根こん拠きよを問われれば『勘』であるとしか言えないのだが。

「あの声のでかいハッカーを、こっちから見つけることはできねーのか?」

「そうですね……現状では手がかりがなさすぎて難しいかと思います。ですが、あの方の性格からして再度事件を起こす可能性は高いでしょう。もしユキナガさんのようにハッキングされた被ひ害がい者しやがいる場合、その人を見つければハッカーの方から出てくるかもしれません」

「じゃあ、まずは花壇を荒らしてるのが誰か調べて……その人がハッキングされてないか確認するわけだね。頑張るぞ!」

ナナシの数少ない長所は悲観的にならないところだ。声の明るさに つられたのか、ナツカゲとミウミも顔を見合わせて頷いている。

「現在花壇荒らしさんについてわかっている情報は、"背丈が低い" 人物だということだけでして」

ミサネの説明に、ナツカゲが首をひねる。

「子どもってことか? ユキナガの時もそうだったけど、若いヤツが 狙ねらわれてんのかな」

「oh! いわゆるペド.....ショタコン!?」

「大人でも背の低いヤツはいるだろ」

「そうですね……子どもの方が操あやつりやすいなどの理由はあるかもしれません」

「じゃ、俺とミウミはここら辺見張っておくか。お前らは情報集めに 行くんだろ?」

「はい。いくらか情報が集まった時点で報告させていただきます。で は、こちらはよろしくお願いします」

「はいですの! ところでナナシさんの友達作りはいいんですの?」 すっかり油断していたのだろう。ミウミに突とつ然ぜん話を振ふられ、ナナシは『えっ? 今なんて?』という顔をしてミサネたちを見回した。

「友達作りは」

「あーはい! メインはそっちに寄りつつ事件は解決しちゃう! みたいなノリで!」

「ワオ、戦隊モノみたいです!」 「トモダチ戦隊トモダチになりたいんジャー、出動! 街の平和は俺 たちが守る!」

しゅぱっとポーズを決めたナナシは、ミウミたちに元気よく手を 振って歩き出す。後に続こうとしたミサネは、袖を引かれて振り返っ た。

「どうしたんですか、ミウミさん」

「ナナシさんもミサネさんもマイフレンド! 私、ミサネさんを応おう援えんしてます。味方です。だから頑張って!」

こちらを見つめる綺麗な瞳ひとみには、純じゆん粋すいな好意だけがあった。ミサネの事情も思おも惑わくも何も知らないまま、それでも味方だと言い切ってくれる声にふと胸が締しめ付つけられる。

笑え。笑おう。それが果たすべきせめてもの義理だ。

「ありがとう、ございます」

ミサネは必死に硬かたい口角を持ち上げた。ミウミの綺麗な微び笑 しようには全く及およぶまい。それでも、今できる最高の笑え顔がお を向けたつもりだった。

「これまでに出てきた新しい情報は、『最近見慣れない子がこの辺 りを歩いてる』って話だけだっけ」

「はい。花屋のチノさんから聞いたお話だけですね」

「うーん、手て強ごわい。もう少し歩き回らなきゃだめかな~」

ミサネはホットココアを。ナナシはクリームソーダを前に、作戦会 議の進行中だ。

場所は『カフェ ラパン』。ココアリーの入り口近くにある、シックで落ち着いたカフェである。ナツカゲたちと別れた後、通りを何度も往復したナナシが疲つかれ果はてたタイミングで、二人はこのカフェへ足を運んだ。

夏の盛さかりとあって、歩いているだけでもかなり体力を使う。冷れい房ぼうの効いた店内で水分を摂とると、ナナシの顔色も少し落ち着いたようだった。

「あまり無理をしない方がよろしいですよ、ナナシさん」

「でもミサネちゃんは早く事件を解決したいでしょ?」

「それはまぁ。ですがナナシさんが体調を崩くずしては意味がありません」

「俺のことなら心配しなくてもへーきへーき! おやつで元気になったしね!」

グラスを空っぽにしたナナシは、氷の欠片かけらをつつき回して遊 んでいる。

夏休みだと言うのに、店内にはほとんど人影がなかった。入り口では小学生ぐらいの小柄な可愛らしいウェイトレスが、トレイを手にぼんやりと外を眺ながめている。夏休みで駆かり出だされた家族だろうか。

ミサネも空になった手元のカップを見下ろした。カフェの滞たい在 ざい時間は十五分ほど。ナツカゲたちと別れてからは一時間が経過し ている。そろそろ連絡を入れるべきか。

「っとと。ミカドお兄さんからだ」 不意にナナシが声を上げた。どうやら着信が入ったらしい。

「ミサネちゃん。俺、ちょっと外に出てくるね」

「私も行きます。お会計はしておきますので、先に出ていて下さい」 会計を済ませて外へ出ると、ナナシが日ひ陰かげで音声通話を行っ ていた。出てきたミサネを見て、すぐに映像通話へ切り替えてくれ る。

『やぁ、ミサネさん。カフェにいたんだって? ごめんね』 画面に現れたミカドの首は、相変わらず赤い数字で埋うめ尽つくされている。にこりと微笑ほほえんだその顔にやはり異質さを感じてしまい、ミサネは少し居い心地ごこちの悪い思いを味わった。

「いえ、ちょうど出ようとしたところでした。何か新しい情報が入り ましたか?」

『ハッカーのことで少しわかったことがあってね。僕の方で詳しく調べてみたんだけど、あの声の大きな青年は都内の工業高校に通ってる"ヨサカ・ノミヤ"という人物である可能性が高いみたいだよ。珍めずらしい名前だからほぼ確定かな』

そこまでわかれば、もう身み柄がらの確保もできるのでは。

ミサネがナナシと顔を見合わせると、その疑問に答えるかのごとく ミカドが先を続けた。

『ところが彼かれのビットフォンからは、ハッキング事件に関する情報が一切見つからなかったんだ』

「ビットフォンって確か、持ち主の数日分の記録や行動が一時的に 残ってるんだよね」

『そうだね。素人しろうとにはまず消せないはずなんだけど』 ミカドの笑えみはどこか自信なさげで、つい油断してしまいそうに

なる。摑つかみ所どころのなさではナナシの上を行くだろう。

『証拠がない限りは上も動けないと言っているんだ。困ったことに、 彼を追つい跡せきしようとしても追跡機能まで妨ぼう害がいされてし まってね』

「言動はアレでも、予想以上に高度な技術を持つハッカーということ でしょうか」

『うん。正直、あまり関わらない方がいいと思うよ』

一恐らく忠告は正しいのだろう。しかし──。 「わる」 ミカドギロさん、ハッカーってー 人だけなのかた

「ねぇ、ミカドお兄さん。ハッカーって一人だけなのかな」

『うーん.....僕は複数人いると思ってるけど』

「その人たちの目的って何なんだろう。あのノミヤさんって人は、みんなが慌あわてふためく様子を見て楽しみたいだけに見えたけど。他の人まで愉ゆ快かい犯ってわけじゃないよね」

「そうですね……愉快犯同士で手を組むとは考えにくいかと」

「あの人、あんまり頭がよくなさそうに見えたからさ。ビットフォンのデータ侵しん入にゆうとか乗っ取り作業は別の人がやってるんじゃないかと思ったんだよね!」

『はは。その辺りはもう少し詳しく調べてみるよ。何かわかったら、 また連絡する。とりあえず、二人とも気を付けて』

ミカドは結局強い制止を口にしなかった。柔やわらかい声こわ音ね を残して画面が暗転する。

同時に、ミサネのビットフォンが通話を受信した。ずいぶんと忙い そがしいことだ。

「ミサネちゃんも電話?」

「ミウミさんからですね。.....はい、もしもし」

音声通話を開始したが、どうも様子がおかしい。途と切ぎれ途と切 ぎれに聞こえるミウミの声が酷く切せつ羽ぱ詰つまっている。

「ミウミさん? どうしましたか」

『た、大変ですの、助けて下さいですの! しゃーくんが! しゃーくんが!』

「落ち着いて下さい。ナツカゲさんがどうしたんですか」

『しゃーくんが喧けん嘩かをしてますの! 止めて下さいまし!』 漏もれ聞こえた音声をナナシも拾ったのだろう。ミサネとナナシ は、同時に顔を見合わせた。

「だから謝あやまれば許すっつってんだろ」

「んだよ。そこに電柱みてーに突っ立ってっからぶつかっただけだ ろーが」

ガーデンの入り口前で、緊きん迫ぱくした空気が炸さく裂れつする。

火元は明白だ。青い髪かみと赤い髪の少年が額を突き合わせ、猫ね この喧嘩のごとく互たがいを威い嚇かくし合っている。

ああ、何だか以前にも見たことのある光景だ。

青い髪の方はナツカゲ。赤い髪の方は──数日前にもナツカゲと神社の前で睨にらみ合あっていた少年だ。目付きが鋭するどく、口元を覆おおった真っ黒なマスクには牙きばを剝むきだした猛もう獣じゆうの口のプリント。どこからどう見ても不良少年という格好を忘れるはずもない。

「は? てめーは普ふ段だん電柱にぶつかってんのかよ」 ナツカゲが鼻で笑うと、赤い髪の少年が急に自信なさげに眉を寄せ た。

「あん? あー……どうだったかな」

「クソ、鳥頭越こして1bit脳以下だなてめーは。バカの相手ほど疲れるもんはねーよ」

「んだとぉ? バカっつーやつがバカだろうが、クソバカ」

「バカにバカっつって何が悪いんだよ」

通行人は皆、見ないふりをして足早に行きすぎる。何人かは面おも 白しろがって足を止めたが、赤い髪の少年に睨にらまれて慌てて去っ ていった。

これではミウミも慌ててしまって当然だ。ミサネが割って入るタイミングを見み計はからっていると、隣のナナシがすたすたと散歩でもするような気安さで進み出た。

```
「ちょっと待った! 君、前にも会ったよね?」
「ああ? そうだっけ?? ......???」
 本気で忘れているようだ。これではナツカゲに1bit脳以下と罵
ののしられても仕方がない気がする。
「あ、それならいいんだ! じゃあ初めまして、俺はナナシ! 君
は? .
「ふあぁ……クジョウ・アキタカ。やべ、ねみー。喧嘩すんなら別の
日でいいか?」
「別に喧嘩したいわけじゃなくって! 友達になれないかなーって」
「ダチィ? めんどくせーな.....」
「それなら話だけでも!」
「あー、ならいいけど」
 いいのか。ナツカゲと喧嘩をしてたんじゃないのか。
 ちらりとナツカゲを見ると、呆あきれ果はてた顔をして二人から距
離を置いていた。その脇わきにホッとした顔のミウミがくっついて、
危ないとか喧嘩は良くないとか言いながら拳こぶしを握にぎって力説
している。
(それにしても、ガーデンへ来るようなタイプには見えませんね)
 不良と花壇を組み合わせれば、自おのずと今起こっている事件が結
びついてしまうわけで。
 だが、まだ決めつけるのは早そう計けいだ。ナナシに目配せして、
彼から話を聞こうと促うながす。
「えーと、アキタカ君……は、喧嘩が好きなのかな?」
「好きってわけじゃなくて……むかつくと殴なぐり返したくなるけ
ど、手はあんま使いたくないっつーか?」
「手を使いたくない?」
「んー、俺バンドやっててさ。怪け我がすっと演奏できなくなるか
ら……やべ、眠ねみい」
「眠ねむくないよ!!!! アキタカ君は眠くない!!!! ど
う!?」
「そう言われると眠くないような……? あ、ダメだ。やっぱね
みー」
 埒らちがあかないとはこのことか。ナナシには会話をしようとする
意欲があるのだが、一向に会話が進まない。
 とにかく花壇荒らし─ひいてはハッカー集団と関わりがあるかどう
かだけでも聞き出せればいいのだが。祈るような気持ちでミサネはナ
ナシを見つめるも、会話は要領を得ないまま低空飛行を繰くり返かえ
す。
「そう言えばアキタカ君は、どこに住んでるの?」
「んーと、ブレイクパッセージ」
「え、ここから遠くない? どうしてそんなに遠いところから?」
「いや……ちょっと、ダチがなくしたギターのピック探しててさ。多
分、この辺で落としたよーな気がするっつーから、ここんとこ毎日来
てんだ」
```

「率直にお聞きします」 話のまとまりのなさに、イライラしていたのかもしれない。気付い た時には会話に口を挟んでいた。 「何だよ」

「そのピックを探している時に、花壇を荒らしたりしていませんか」 「あン? なんで俺がそんなことすンだよ」

「そういうことをしそうな風ふう貌ぼうに見えるからです」

「花壇なんざ見向きもしてねえっつーの」

「では無意識に荒らしていた可能性もあるのでは?」

ぐい、と腕うでを引かれた。はっとして気付くと、ナナシが酷く 困った顔をしている。

その衝しよう撃げきで頭が冷えた。―自分は一体、何を口走っていたのか。

「……チッ。くっそ萎なえた。向こうで寝ねる、じゃーな」 アキタカは鋭い一いち瞥べつを投げて、どこかへ歩いていってしまう。

その後ろ姿を見ながら、ミサネは酷い後こう悔かいに襲おそわれ た。見た目だけで相手を花壇荒らしの犯人だと決めつけるなど、どう かしている。

「もー......ミサネちゃん、ダメだよ。アキタカ君、疑うたぐられるの はあんまり良く思わないみたいだから」

「.....ごめんなさい」

「あっ、責めてないよ! 大だい丈じよう夫ぶだから、そんな悲しい 顔しないで」

自分の未熟を痛感する。ナナシの声があまりに優やさしくて、胸が どんどん痛くなる。

「ナナシさんは……昔も変わらず、お優しいのですね」

「え?」

「ダメですよ、優しすぎるのは。......私が前進できなくなりますから」

何としてもナナシを救おうと決めて、ここへ来たのだ。勇気を振ふり絞しぼり、恐きよう怖ふを振ふり切きって逃にげるように走ってきた。その決意を、揺ゆさぶらないでほしい。

深呼吸を一つ。大丈夫だ。まだ崩くずれたりはしない。

「ご迷めい惑わくをおかけしてしまい、すみません。もう少し情報収集を......」

「おい。さっきのバカはもう帰ったのか?」 ガーデンの門からナツカゲとミウミが出てくる。いつの間にか姿を

消していた二人だったが、中へ入っていたのか。 ナツカゲはまだ警けい戒かいした表情で辺りを見回している。アキタカの相手がよっぽど面めん倒どうだったのだろう。

「帰ったよ。ナツカゲ君たちはどうしてたの?」

「ガーデンの庭師さんにお話を聞いてまいりましたのん!」 なるほど、気が利きく。と思った途と端たん、ミウミが首を振って ナツカゲを見つめる。

「しゃーくんってば、バカを見たくないから帰るなどと言いまして。 お付き合いすると言ったのだから、最後まで頑張らねばねばダメなの です!」

「だから付き合っただろ。……あのモロクって庭師に聞いたけど、花 壇荒らしの犯人ぽいやつはミウミよりも背が小さいらしいぜ」

「はいですのん! ですから、先さき程ほどの方は犯人ではないと思うのですます!」

確かにアキタカはミウミよりも遥かに身長が高かった。まさかこれだけの体格差を見誤るはずもない。初めからモロクにきちんと話を聞いていれば、花壇荒らしと決めつけてかかることもなかったのか──。

隠かくしきれない反省が顔に出たのだろうか。ミウミが慌てて駆かけ寄よってくる。

「ミサネちゃん、どうしたんですの!?」

「すみません。己おのれの未熟を実感している最中でして」

「ミサネちゃんはとってもキュートでしっかりしてますのん! ノープロブレム!」

手を取られて視線を上げると、作りの美しい顔が目の前にあった。 瞳に輝かがやく星があまりに純粋で眩まぶしくて、胸の痛みが少しだ け和やわらぐ。どうして彼かの女じよは、こんなふうに綺麗でいられ るのだろう。

「ミウミさんより少し小さいぐらいかぁ。それぐらいの背丈で、ガーデンによく来る人はいないかな?」

「ああ、花屋のハルヤって子どもが二日に一度ぐらい来てるってさ。 あと、同じぐらいの年ねん齢れいと背丈なら喫きつ茶さ店てんにいる ロッカってウェイトレスもそうだって」

「ナツカゲ君たち、すごい! たくさん情報ゲットしてきてる!」 「しゃーくんはすごいのです! 素早くて行動力もりもりなので

ナナシとミウミが盛り上がる横で、ナツカゲは居い心ごこ地ち悪わるそうに前まえ髪がみをいじっている。喧けん嘩かっ早ぱやくて素す直なおさに欠けるが、頭の回転は確かに速い。助力を求めて正解だった。

「それじゃ、ハルヤ君に話を聞いてみる?」

す! ,

「そうですね。せっかくナツカゲさんたちが摑つかんできてくれた情報です。有効に活用しましょう」

ナナシと顔を見合わせてミサネは頷く。先程休憩を取って回復した し、もう少し動いても大丈夫だろう。

「俺たちはもう少しここを見張ってる」

「ナツカゲさん、喧嘩はもうしないで下さいね?」

「大丈夫ですます! 私がちゃーんと! 見張っておきますゆえ に!」

呆あきれ顔のナツカゲと笑顔のミウミに手を振って、ガーデン前を離れる。

時刻はすでに午後遅く。ハルヤはもう、花屋へ戻っているだろうか。

「あっ! お兄さん、お姉さん。こんにちは」

花屋の前で掃はき掃そう除じをしていた可愛らしい少年が、ぴょこんとお辞じ儀ぎをする。

店主のチノは中で来客の相手をしているようだ。店の奥おくから聞こえてくる談だん笑しようを確認して、ミサネは少年――ハルヤに向き合った。

「お聞きしたいことがあるのですが、少々お時間をよろしいですか?」

「はっ、はい! 僕でよければ何でも!」

「ハルヤさんは、ここ最近でガーデンへ行ったことはありますか」 質問を投げた途端、ハルヤの瞳が忙しく揺ゆれ動うごいた。挙句、 第ほうきを握った手元までそわそわし出す。これでは何かあると言っ ているようなものだろう。

「えっ? えっと……モロクさんとお話しするために行くことはありましたけど、僕はいつも配達で別の街へ行ってて……。あ、あの! 僕、喫茶店へ行く用事があるんです。あまり長くお喋しやべり は……」

逃がしてなるものか。間かん髪はつ入れず、ミサネは言葉を続けた。

「大丈夫です。あまり時間は取らせません。ここからはナナシさんの番なので」

「俺!? じゃあ早口で頑張っちゃおうかな!?」

無茶振りをあっさりと受け入れ、ナナシはハルヤに向き直った。 「そんなわけで、えーと……ハルヤ君が最後にガーデンへ行ったのっ

て何日前だった?」

「三日ぐらい前……だと思いますけど。ちょっとよく覚えてません」 「じゃ、ここ一週間でモロクさんと話した記き憶おくがあるのは三日

前だけ?」

「は、はい。そうです」

それはおかしい。ミサネが思わず目を見開いたのと、ナナシが言葉 を続けたのはほぼ同時だった。

「うーん。でも、モロクさんは『ここ一週間でもハルヤ君とは二日に一度ぐらい話をしてる』って言ってたんだ。だとすると、三日も間を置いてないってことだよね」

「えっ!?」

ハルヤはうろたえたように視線をさまよわせる。両手がぎゅっと肩かた掛かけ鞄かばんの紐ひもを握にぎり締しめ、細い肩には警戒心がみなぎったように見えた。

「ごっ、ごめんなさい。びっくりしちゃって。......おかしいな、配達中以外に記憶が飛んじゃうことなんてないのに」

「記憶が飛んじゃうことなんてあるの?」

「っと、そうですね。忙しい時は、どうでもいいことは忘れちゃった

り……。あ、でも、落ち着いてからぽっと思い出すことが多いです」 そわそわと落ち着きのない足元。緊きん張ちようした表情。──この 様子を見て、何もないと判断する方が難しい。そもそも情報と話が嚙 かみ合あっていないのだ。

更さらに詳しく話を聞きたいところだが、ハルヤは完全に及および 腰ごしだ。じり、と一歩下がるとナナシとミサネに困こん惑わくの視 線を向けてくる。



「あの、僕、そろそろ行かなきゃ。おじさんに怒おこられてしまうの

で。……それじゃあ、あの、失礼します!」 転がるように走る──逃げていくという表現がぴったりの後ろ姿を見 送りながら、ミサネは大きく息を吐はいた。彼は一体、何を隠してい るのだろう。

「怪あやしいですね」

「と言うか、関わっていることはほぼ確定なんじゃ......」 「『ガーデンでモロクさんと話したことを覚えていない』、そして

『記憶が飛ぶことがある』。これはハッキングを受けている症しよう 状じようと同じ気がします」

「そうだね……やっぱりハッカー絡みかぁ。ミサネちゃんの勘は正しかったね!」

「まだ確定したとは言い切れませんが可能性は高いですね。うまくいけば、何か起きる前にハッカーを引きずり出せるかもしれません。まずはカフェへ行ってみましょう」

ハルヤはすでに、すぐ隣のカフェへ駆かけ込こんでしまったようだ。

あとを追う形でミサネたちも店の扉とびらをくぐる。本日二度目の来訪だ。さっき出て行ったばかりなので、ちょっとだけ気まずい気分がするのは仕方ない。

「いらっしゃいませ! ......んん? さっきも来たお客様! 忘れ物ですか?」

元気よく飛び出してきたウェイトレスの少女を、ミサネはこっそり 観察する。

年は十歳さい程ほどで、背丈はミサネより少し低め。花壇荒らしの目もく撃げき情報と確かに一いつ致ちするのだが、まだ情報が少なすぎて決め手に欠ける状態だ。

「あ、いえ! 忘れ物じゃないんだけど。すいません、ちょっとだけ 聞きたいことがあるんだけどいいかな?」

「は!? はひっ! なんでしょひゅう!?」

マニュアル外のことにはテンパる性質たちなのだろうか。ナナシが 話を切り出した途端、それまでしゃんとしていた少女の口調が突然暴 れ出した。

「落ち着いて落ち着いて! まずは深呼吸しよう!」

「ううう……すーはー、すーはー……よし! なんでも聞いてくださいっ!」

店内には相変わらず人ひと気けがなかったが、一番奥の席に客がいるようだ。背を向けて座すわる男性が一人。向かい合う席には、先程話していた少年の姿。

「花屋の八ルヤ君って子は、ここによく来たりする?」

「そうですね。今まではたまーにでしたけど、ここ最近はよく来てるかもです。今も奥でおじさんとお話してますよ。呼んできますか?」「あ、ううん。大丈夫! そのおじさんって人はえーと、このカフェの店長さん?」

「はい! ハルヤ君と仲がいいんです。あと最近は、別の子も一緒に

来て三人でお話してますね。私と同じぐらいの年の子です」 また犯人候補が増えてしまった。ミサネとナナシは思わず顔を見合わせた。この期ごに及んでまさか別の候補が出てくるとは。

だったらせめて、候補の数を減らしていこう。

「すみません。私からも一つ、お聞きしていいですか」 「はい、なんなりと!」

「ロッカさん……ですよね。最近、ガーデンへ行ったことはありますか?」

7: 」 「え? えっと、前の休日にモロクさんと遊んでもらいましたけど、 あとはずーっとここでおじさんの手伝いをしてます」

「そうですか、ありがとうございます。そのおじさんからお話を伺う かがうことはできますか」

店が暇なのをいいことに、更に押おしてみる。客でもないのに図ず う々ずうしいことこの上ないが、断ことわられたらそれまでだ。

ロッカはちょっと困った顔で首を傾かしげたが、素直に頷いてくれ た。

「わかりました。おじさんを呼んでみますね」

「はい。お願いします」 店の奥へ飛んでいく可愛らしい後ろ姿に、少しだけ罪悪感を覚え

る。十歳でおじさんの店を手伝って、敬語を使ってお客さんの相手を できる子だなんて、百点満まん点てんのいい子ではないか。

「やっぱり子どもばっかり狙われてるってことなのかな。今のところ、大人でハッキングされてるっぽい人っていないよね」

「まだ二件目なので何とも言えませんが、その可能性も考えられますね」

入り口脇に固まって話していると、不意に頭上に影かげが落ちた。 はっとして見上げると、思いのほか高い位置に顔がある。ぼさぼさ の黒くろ髪かみに赤いフレームの眼鏡めがね。着崩したカフェの制服 と無ぶ精しよう髭ひげのおかげで、どこからどう見てもだらしない印 象の方が強い。

「おじさん、ですか」

「はーい、そうです。何か聞きたいことがあるって?」 ミサネは一歩その場を下がった。相手の身長が高すぎて、顔を見上 げるのが大変なのだ。この苦労は身長の低い者にしかわかるまい。

「ちょっとお伺いしたいのですが。ハルヤさんは最近、よくここへ来 ていますよね。どんなお話をされているんですか?」

ていまりよね。とんなお話をされているんですか 「えー、色々?」

『おじさん』の顔色は変わらない。眼鏡の奥で笑う目は、真しん摯しさからは程ほど遠とおい──大人特有の複雑な色に溢あふれていた。 これは手て強ごわい。ミサネは即そく座ざに直感する。

「あ、おじさんからも聞きたいことあるんだけどさ。このぐらいの背 の男の子、見なかった?」

男が手で示した高さはミサネの身長よりも十センチほど低い位置。 恐らくは小学校中学年程度と言ったところか。 「小学生、ですか?」 「うーん、そうではないんだけど年齢はそのくらい。時間になっても 戻ってこなくてさ」

「見ていませんね。その男の子が何か?」 「あ、いや。知らないならいいんだ。それじゃ、おじさんは仕事に戻

ろうかなー!」 ひらひらと手を振って去って行ってしまう男を見送る。あれは間ま

違ちがいなく曲くせ者ものだ。花壇荒らしに関わりがあるのかないのか、それすらも予測させてくれなかった。

ナナシも似たような感想を抱いだいたようだ。珍しく神しん妙みような顔つきで、首をひねっている。

「……今、あの人の心を読んでみようとしたんだけど」 「どうでしたか?」

「読めなかったんだよね。……どうしてだろう。俺が解かい析せきするのは見える数値であって、ビットフォンのデータとかじゃないのに

な」

「そうですか……謎ですね」 ますます怪しさが募つのるばかりだが、今はまだ情報が足りない。 戻もどって来きたロッカに礼を言い、ミサネとナナシは店を出た。 先程よりも人影が増えた気がするのは、夕暮れ時に差さし掛かかっ

先程よりも人影が増えた気がするのは、夕暮れ時に差さし掛かかったせいだろう。太陽の光が少しずつ弱まる中、人々は足早に通りを行き交っている。

「今日はそろそろ引き上げましょうか」 「そうだね。ナツカゲ君たちと合流して帰ろ!」

まだまだ夏休みは続く。恐らくナツカゲとミウミは明日も付き合ってくれるだろう。そう確信が持てるほどの関係を、短期間で築いてしまった。

別に、自分の友達を作ろうと思ったわけではなかったのに。 とにかくさっさと事件を解決して、ナナシの友達作りを再開しよ う。決意も新たに、ミサネは夕日の中へ踏ふみ出だした。



「ふにゃ~……にゃむにゃむ……むううう……」 「わあ。これ、寝ね言ごとかな?」 「寝言だ。起こすか」 翌朝。午前中から気温が一気に上じよう昇しようする中、ガーデン 前で花壇荒らし事件調査班は落ち合った。

木こ陰かげのベンチには水のペットボトルを持ったナツカゲと、その隣でにゃむにゃむと寝ね息いきを立てるミウミの姿。まだ時間が早いからか、周辺の人影はまばらだ。

「ふにゃ……ん? あららら? ナナシさんにミサネちゃん! おっはよーですの!」

起こす前に話し声で気が付いたのか、ミウミが目を開けた。勢いよく起き上がる様子を見ると、今日の体調は悪くなさそうだ。ミサネは ペこりと頭を下げる。

「おはようございます。今日もよろしくお願いします」

「はいですの! あららら、私眠っておりましたのね! しゃーくん、一人で花壇を見張っててくれたのです?」

「ああ。昨日に引き続き、花壇荒らしてるヤツはいないぜ。蟻ありを 潰つぶしてる白しら髪がのガキは気になったけど……今はあそこで犬 をもみくちゃにしてるな」

ナツカゲの視線を追うと、日ざらしの花壇前にしゃがみこむ少年が 一人。

更にポメラニアンが一匹ぴき。頭から紙かみ袋ぶくろをかぶった、 多分少女っぽい人物が一人。

一なんだあれは。どういう組み合わせなのだ。

「やっ、やめろ!!! わしわしするな!!!」

「なるほど、これが.....わしわし!!」

どこから突っ込んでいいかわからないほど様子がおかしい。ドラマの撮さつ影えいと言ってもらった方が納なつ得とくできるのだが、生あい憎にくと周りにはカメラもない。いっそ夏の幻げん覚かくということにしてしまうのはどうか。

現実逃とう避ひしかけた思考を引ひき戻もどして、ミサネは改めて 奇き妙みような集団を観察する。

「……あの紙袋をかぶった人と、人語を喋る犬は?」

「さあ」

「おらおら~」

「ねぇ、もしかしてあの男の子って、昨日カフェのおじさんが探して た子じゃない?」

変人に分類されるだけあって、ナナシは紙袋にも犬にもさして反応 していない。白髪の少年を見て得たりとばかりに頷いている。

「確かに、この辺りにはあまり子どもがいないと言っていましたね。 年齢や身長も条件に合いそうですが」

「昨日はおじさんから全然話が聞けなかったからさ。あの子を連れてったら、おじさんともう少し話ができるんじゃないかな?」

あの子どもが彼の探し人かは不明だが、確かに試ためしてみてもい

いかもしれない。相手の要求を叶えることでこちらの要求を通す。交 こう渉しようの基本だ。

「わかりました。では、ナツカゲさんにあの子を捕つかまえてもらい ましょう」

「……何で俺なんだ?」

「この中で一番力がありそうなので」

「犯罪スレスレな気がすんだけど」

「ナツカゲさんならきっと穏おん便びんに事を運んでくれるはずで す」

交渉の基本は、押して押して押しまくる。そしてたまに引く。口調 はきつくとも案外勢いに弱いナツカゲは、ミサネに押し切られた顔で 頷いた。

「わかったよ。その代わりお前らも手伝えよ」

ガーデンの中では、少年がまだ犬をもみくちゃにしていた。犬は嫌 いやそうに叫さけんでいるのだが、手が緩ゆるむ気配はない。紙袋の 少女もまだそこにいる。

犬と少女は非常に気に掛かかるのだが、今のターゲットは少年一人 だ。ミサネたちは頷きあって、ガーデンの中へと進入する。

声をかけるのはナナシの役目だ。さりげなく四人で少年を囲み、タ イミングを見計らって第一声。

「ねぇ、君。ちょっといいかな?」

「はぁ?」

少年の手が止まる。その瞬しゆん間かんを狙っていたのだろう、ポ メラニアンがカッとつぶらな目を見開いた。

「いっ、今だ!!! この好機を逃のがすな小こ娘むすめ!!」

「あいあいさー!」

ドルルルルと派手なエンジン音が鳴なり響ひびいた。

紙袋の少女がさっと犬を抱だき上あげる。一いつ瞬しゆんの急加 速。踏ふみ抜ぬかれた地面に火花が散り、空気が渦うずを巻く。速 い、速すぎる。まるでエンジンが付いているかのような─いや、恐ら く本当に付いている。

「ジェットエンジン??」

「見てはいけません。ナナシさん、あちらは放っておきましょう」 「でもエンジン付いてたよね、あの子。絶対付いてたよね? あの加

速おかしいしエンジン音したもんね、すごくない!?」

興奮してまくしたてるナナシの脛すねを、白髪の少年が鋭く蹴けり 上げた。

「あいったあ!」

「くっそ、逃げられたじゃんか。謝れよ。土ど下げ座ざね、土下座」 「えっ、ごめんね? それじゃあ.....」

「ナナシさん、本当にしようとしないで下さい」

素直に地面へひざまずこうとしたナナシを止めて、ミサネは少年を 見下ろした。

身長はハルヤより少し小さいぐらい。白髪の隙間から覗のぞく瞳は

子どもにしては生せい気きがなく、世の中を斜しやに構えて眺める素 そ振ぶりが感じられた。

どうやら、扱あつかいやすいタイプではなさそうだ。

「少し同行を願いたいのですが、よろしいですか?」

「はぁ? 何で」

「貴方あなたを探している人がいます」 「あー、オッサンか。チッ。まぁ、別に行ってやってもいーよ。僕様 をオッサンのところまで運んでくれたらね」

どうも別の意味で扱いにくいタイプな気がするが、ここは大人しく 従っておくべきだろう。ミサネはすでにイライラし始めたナツカゲに

呼びかける。

「ナツカゲさん、頼たのみます」

「何だよ、捕まえるんじゃなくて......おんぶしてけってことか?」 「はぁ? おんぶとかこっちも疲れんじゃん。肩かた車ぐるまに決 まってるでしょ」

「こんのクソガキ……!」 「しゃーくん、スマイルスマイル! ラブアンドピース! です

თ! i

ミウミの懸けん命めいな取りなしが功こうを奏そうしたのか、ナツ カゲは苦虫を嚙かみ潰した顔でその場にひざまずく。その肩へ当然の ようによじのぼった少年が一言。

「うっわ、安定感ねーな」

全力で喚わめきかけるナツカゲをなだめつつ、全員揃そろってカ フェへと向かう。

これで少年が『おじさん』の知り合いでなかったら、とんだ肩すか しだ。進展があることを祈ろう。

「あーっ、キライ君! も~、どこ行ってたの」

「僕様がどこ行こうが勝手だろ」

キライと呼ばれた少年が、尊大にふんぞり返る。その前で、カフェ 店主の『おじさん』は朝から疲れ果てたように背を丸めた。

「いや、話し合いの時にはちゃんと言ってって......まぁいいや。君た ちが連れてきてくれたんだ? わざわざありがとう」

こちらに向ける営業スマイルを忘れないのは、さすがプロといった

ところか。

何はともあれ、二人が知り合いでよかった。ナツカゲが苦労した甲 か斐いもあったというものだ。

開店したてのカフェには、まだ客の姿がなかった。店員も『おじさ ん』とロッカだけだ。夏休みにこれだけ暇では経営に差さし障さわり があるのではと心配になるが、話をするには好都合である。

「お礼と言っては何ですが、少しだけお話を伺ってもよろしいです か?」

「えっ、僕とぉ!?」

自分からお礼を要求する図々しさは百も承知だ。ミサネの申し出 に、男はすっとんきょうな声を上げて頭を掻かく。その仕草はあまり に隙すきだらけだ。 「うーん、わかったよ......お客さんもいないし、少しだけならね」

「ありがとうございます。では」

ナナシの背を押して、ミサネは下がる。ナツカゲとミウミも、店の 入り口脇に待機中。

会話はナナシの担当だ。頑張ってもらおう。

「やっぱり俺なんだ!? えーっとそれじゃ……ハルヤ君とおじさんは 仲がいいんですか?」

「ハ、ハルヤ君? お隣となりの花屋のハルヤ君だよね。彼は自分の家の手伝いで忙しそうだから、うちの店に頻ひん繁ぱんに来ることはあんまりないよ。ここに店を開いた時に挨あい拶さつをして……それからたまに、お話をしたりする仲かな」

「どんな話を?」

「ガーデンの花壇が荒らされていること……とかかな。ハルヤ君、真 しん剣けんに悩んでたみたいだったなぁ」

「じゃあ、花壇荒らしのことは知ってるんですね」

「まぁ、ハルヤ君から聞いた話ぐらいはね。僕ぼく自じ身しん、店に いることの方が多いから」

「そうですか。他にはどんな話を?」

「えーと……ああ、モロクさんと一昨日おとといも今日も話をしたって言ってたかな」

さりげない会話の中に混ざる違い和わ感かん。ミサネが思わずナナシを見ると、すでに切きり込こむ姿勢はできていた。言葉の剣けんがまっすぐに突つき出だされる。

「でも、ハルヤ君はモロクさんと話したことを一度しか覚えてなかったんです」

「え?」

「だから、ハルヤ君からその情報を得ることはできないはずなんですけど」

「……あー。ええとね……」

困り顔でがしがしと頭を掻かく男の横で、少年が呆れかえった息を 吐く。

「なーにべらべら喋ってんの、オッサン。自分で言ったことすら記憶 してねーの? バカじゃん」

「でもさ、キライ君……」

「バカのくせに話に付き合うからこうなんだって。どうすんだよ、これ」

緊迫していく空気を故意に読まなかったのか、それとも善意が過ぎるのか。ナナシはキライに向かって慌てて手を伸ばした。

「その人に近付いちゃ危ないよ! こっちに来て!」

「あ? バカが僕様に命令すんじゃねーよ」

バチン、と派手な静電気の起きたような音が辺りに響ひびき渡わたる。

「痛っ.....」

「ナナシさん!」 目には見えなかったが、ミサネは直感的に理解する。今のはキライの什業だ。

子どもの見た目に騙だまされてはならない。恐らくは彼も─。

「今、ビットフォンに直接干かん渉しようしましたね。貴方もハッカーですか」

「僕様はナスガ・キライでーす」

「えっ、フルネームで言っちゃうのぉ!? えーっと……ヤタノ・コト ラ」

「お二人とも、あのノミヤとかいう人のお仲間と考えてよろしいですね」

「あん? 別にそんなんじゃねーよ。一緒にやれって言われたから やってるだけだし。あんなクソ頭悪いリーダーの言うこと聞いてらん ないけど」

「キライ君、もう少し役割を考えて行動を.....」

「バカの真似まねなんて僕様にさせる方がおかしいし。いーんだよ、 何言ったってバレないバレない」

年齢は親子ほどに違うが、どうやら振ふり回まわされているのはコトラの方だ。キライは機き関かん銃じゆうのようにリーダーが如何いかにバカであるかを力りき説せつしている。

この状況においてどんな行動を取るのが最適解であるか、ミサネは 迷った。大人を呼ぶか。しかし相手は他人のビットフォンに干渉し、 思考を操ることすらできるハッカーだ。下手へたに被害を広げでもし たらどうする。

焦あせりが視野を縮めたのか、近付く人影に対して反応が遅おくれた。

コトラの隣に立った少年は、昨日からよく言葉を交かわした相手 だ。

「ハルヤさん……」

「待って、雰囲気が違う……多分、近付くとウィルスに感かん染せん しちゃうよ!」

「へぇ、お前は賢かしこいね。賢いやつは嫌きらいだからしね」

キライの冷え冷えとした言葉と共に、『何か』は放たれた。

微かすかに感じる頭痛と、身体をじわじわ侵しん食しよくするような嫌な気配。目に見えないそれの感かん触しよくには覚えがある。── ノミヤがばらまいていたウィルスだ。

「もう操んの飽きたからさ、これでオワリにしとこーぜ。お前はさっ さと花壇全部ぐちゃぐちゃにしてこいよ」

与あたえられた命令に頷いて、ハルヤが店の外へ走り出す。

「待て!」

「ダメです、ナツカゲさん! 今動くとウィルスに感染します!」「クソッ! どうしろってんだよ.....!」

怯おびえるミウミの手を摑んだナツカゲが、苛いら立だちも露あら わに吼ほえる。

```
対照的に、キライの反応は薄うすかった。
「これで仕事はオワリ。オッサン、運んで」
「えっ、ええ……おんぶでいいかい?」
「肩車だよ、当然だろ。よっと」
 渋しぶ々しぶしゃがんだコトラの肩によじのぼったキライは、光の
ない瞳でこちらを見下ろした。
 玩がん具ぐに飽きた子どものような目。彼はウィルスをばらまくこ
とにも、罪悪感など覚えていないのだろう。
「そんじゃーね、バカども」
「あ、それじゃ.....」
 ミサネたちの脇をすり抜ぬけ、コトラとキライは外へ出て行く。店
はロッカに任せるつもりか。大人として無責任すぎないか。いや、そ
の前に洗いざらい知っていることを吐け。
 色々と言いたいことが胸の内に渦うず巻まくが、深呼吸をして堪こ
らえる。
 そうだ。まずは一八ルヤを追いかけなければ。
「ナナシさん」
「うん。待ってね、今ウィルスを解除する」
 そう言ったきり、ナナシは立ちすくんだまま沈ちん黙もくしてしま
う。恐らくは駆く除じよプログラムを展開し、凄すさまじい勢いで
ウィルスを無力化しているのだろう。
 息の詰つまるような緊張はほんの十数秒間。不意にナナシが身み動
じろぎした時、周囲を取り巻く空気が一変した。
「……ナナシさん?」
「ん。大丈夫、駆除できたよ。よかったぁ……」
「ホッとしてる暇なんてねーぞ。早くあのハルヤってガキを追わねー
ر! ځ
「そう! 急がなきゃ! なんだけど! .....ごめん、体力が.....へ
 ウィルス解除に想像以上の気力を使ったのだろう。緊張から解放さ
れたナナシは、ふらふらとその場にしゃがみこんだ。明らかに青ざめ
た顔色を見て、さすがのナツカゲも眉をひそめる。
「しょうがねーな。先に行ってるぞ!」
「あれま! 私も行きますです、しゃーくん!」
「お前はナナシたちと一緒に来いって!」
「行きますですったら行きますです!」
 ナツカゲとミウミは言い争いながら転がるようにして店を出て行
く。開いたドアから夏の熱がぶわっと入はいり込こみ、店内の空気を
乱して溶とけ消える。
 まだ、事件は終わっていない。あと少し。あと少しなのだ。
「......立てますか、ナナシさん」
「んん」
「私が引っ張っていきます。ほら、立ってください」
```

腕を摑んでもナナシが立つ気配はない。ミサネは一つ息を吐くと、

心を決めた。身を屈かがめ、両手を開いて、力加減はそこそこに。 ばちん。

ر !؟ ٦

頰ほおを手の平に挟まれたまま、ナナシは目を丸くする。

「???」

「もう一発欲ほしいですか?」

「下さい!」

「ならば走って下さい。目的地は花壇。目的はハルヤさんの救出で す」

「はぁい!」

今までの疲れはどこへやら、飛び上がったナナシが一目散に店を出て行く。ようやくこちらに気づいたロッカに頭を下げて、ミサネも後を追った。

結局ハッカーは取とり逃にがしてしまった。こうなったら何として もハルヤだけは助けなければならない。

――何故なぜ? 答えは決まっている。

あの少年は、ナナシの友達候補だからだ。

幾いく度ども足が止まりかけるナナシを<sup>叱</sup>しつ咤たし、腕を摑んで引きずりながら、ガーデンまでの短い距離を移動する。

ようやく現場へ辿り着いた時、そこではすでに状況が動いていた。

「うわ、軽ッ。綿菓が子しかよ」

不良じみた柄がらの悪い第一声を聞きながら、ミサネは手早く状況 を確認する。

息も絶え絶えの状態で地面に座り込むナナシ。驚おどろいて立たち 尽つくすミウミとナツカゲ。

──そして花壇の手前に倒たおれて目を回しているハルヤと、それを 見下ろす赤い髪の少年。

ルーラッがいるのフェ 「アキタカ、さん」

名を呟くと、相手は鷹たかのように鋭い視線をこちらへ送って来 た。

事情はわからない。しかし、彼がハルヤを止めてくれたことだけは 確かだった。

「えっと……ありがとうございます」

「何が?」

「ハルヤさんを止めてくださったのでは?」

「ハルヤってコイツのことか。止めるっつーか、怪しいヤツがいたらぶん投げといてくれって頼まれただけだぜ。代わりにここで昼ひる寝ねしてていいからって」

思わずナツカゲへ視線を送ると、目を逸そらされてしまった。やはり彼の仕業か。それにしても、よく頭の回ることだ。おかげで窮きゆう地ちを救われてしまった。

「う、うう……あれ? 僕、なんでこんなところに?」

「ハ、ハルヤくひゅぇん……だ、大丈夫?」

「えっ、あの、ナナシさんの方が大丈夫じゃなさそうなんですけ

ど……えーと、僕は少し目が回って、身体が痛い気がするだけです」

強い衝撃を受けたことで、正気に戻ったのだろう。ユキナガの時と 同じだ。この状態なら、ハルヤが無む作さく為いにウィルスをばらま

「そっかぁ、ハルヤ君が無事でよかったよ……! もう大丈夫。これ で、花壇が荒れる心配もなくなるね!」

「えっ? えっと……犯人、見つかったんですか?」

「あっ。え、えっと」 こういうところがナナシは案外抜ぬけている。慌てふためくナナシ

に代わって、ミサネは口を挟んだ。 「先程捕まり、連行されましたよ。ハルヤさんは犯人に襲われて気を

失っていたんです」 「そうなんですか? 僕、ここへ来るまでの記憶も曖昧なんですけ

د.....غ 「頭部に強い衝撃を受けたようですから、記憶が一部飛んでしまった

のでしょう」 「そ、そうなんですか?」

「そうなんです」

くこともない。

「そ、そっか……うん……ご、ご迷惑をおかけしました!」 押し勝った。ミサネは内心で拳を握る。

**嘘うそを吐ついたことは申し訳ないが、自分が犯人だと知ればハル** ヤはきっと傷付く。知らないままでいいのだ。実際、真実を知る者は ハッカーと自分たちだけなのだから。

「これにて一件落着! ですの!」

ミウミの晴れやかな声が響き渡る。そうだ。ハッカーは逃がし、そ の目的もわからないままだが、とにもかくにも花壇荒らし事件は解決 できた。仲間と共に、被害を最小限に防げたのだ。

安あん堵どと、少しばかりの誇ほこらしさを胸に抱いてミサネは息 を吐いた。

さあ。ナナシの友達作りを再開しようではないか。

「見て見てミサネちゃん、ハルヤ君が! フレンドリストに!」

「さっきから三回ほど見ています」 「あっ、そうだった。ついうっかり興奮しちゃって......アキタカ君に

断わられちゃったのは残念だったなぁ。今度会った時は友達になれる かな?」

揺れるバスの中で、ナナシは嬉うれしそうにフレンドリストを眺め ている。にこにこ、にこにこ。ひたすらに笑いっぱなしだ。その様子 をこっそり覗き見るのはなかなか面白かった。

ココアリーからの帰宅手段は結局、バスを選せん択たくした。疲ひ 労ろうがピークに達したナナシを歩かせるのは酷こくだと思ったのだ が、どうやら正解だったようだ。座っている間にずいぶん体力が回復 したらしく、青ざめていた顔色も元に戻ってはしゃぎっ放しである。 「帰ったらミカドお兄さんにも色々報告しなきゃね。ハッカーの人た

ちの名前もわかったし、うまく居場所を探し出せるといいんだけど」

「ノミヤという人も合わせて、わかっているだけで三人。他に何人仲間がいるかはわかりませんが、誰があのどうしようもない人たちをとりまとめているのか気になりますね」

ビットフォンの乗っ取りに危険なウィルスの作成、拡散。彼らが犯おかした犯罪は多大な件数に上るはずなのに、証拠がないばかりに捕ほ獲かくが叶わない。

──恐らくはまた彼らと遭そう遇ぐうすることになる。そんな予感が ひしひしとしていた。

決して安全とは言えない状況の中、ハッカー集団を追いかけること は間違っていないのか。ミカドに全てを預けて引きこもっていた方が 良いのではないか。そんな考えも、ちらりと頭の隅すみを掠かすめた りする。

「ねぇ、ミサネちゃん。ミサネちゃんって八年後から来たんだよね?」

「? はい、そうですが」

「じゃあこの時代には八年前のミサネちゃん......ロリミサネちゃんがいるんだよね!?」

考えごとが一瞬で吹ふっ飛とんでいった。少し回復したと思ったら、この発言か。

「言っておきますが、私は幼い頃ころ、ここからは遠い場所に住んでいたので会えませんよ」

「ああ、そうなんだぁ……」

「基本的に過去の人物や世界に干渉し、既き成せいの事実と異なった 行動へと誘ゆう導どうすることは禁じられています。タイムマシンの 開発者が、『過去を大きく変えることは許されない』と発言したので す」

「やっぱり問題があるから?」

「はい。過去の自分と対たい峙じして干渉することは特に危険だそうです。言葉を交わすだけでも未来の自分を否定し、消しよう滅めつさせる可能性があるそうで」

過去の自分の行動が変われば、未来の自分がそこに存在しなくなる可能性が生まれる。地続きであったはずの未来が失われるかもしれないと、タイムマシンの開発者は説明した。

一匹ぴきの蝶ちようの羽ばたきで、遠い異国に竜たつ巻まきが生まれるように。何気ない小さな行動すらも、未来を殺す要因になり得るのだと。

「そっかぁ……じゃあ未来の俺にも会えないんだ」

「ナナシさんは今とあまり変わりませんよ」

「えっ。ミサネちゃんは未来の俺を知ってるの? どんな感じ!? ワイルドマッチョな警察官になってたりする!?」

「変わらないと言ったでしょう。良い人で、優しくて、若じやつ干かん気持ち悪いレベルの発言をします。見た目以外は今のナナシさんと同じです」

自身に対する評価が異様なほど低くて、自己犠ぎ牲せい精神が強い

ところも変わらない。そんなナナシの性質が、ミサネはたまらなく嫌 だった。

(どうして、自分に優しくなれないの)

喉のどまで出かけた言葉を吞のみ込こんで、胸むねの奥おくにしまいこむ。ナナシを責める権利など本当は持っていない。

これはただの我わが儘ままなのだ。

「とにかく明日から、また友達作りを頑張りましょう。ワイルドマッチョで友達の多い自分をイメージして頑張ってください」 「ラジャー! でも、どうしてミサネちゃんは俺に友達を作らせようとするの?」

「.....じきにわかります」

ナナシには変わってもらわなければならない。 友達をたくさん作って、多くのものを見て、様々な会話をしてもら

わなければならない。
そうすればきっと必ず、望む未来に繋つながるのだ。

(最悪の未来だけは回かい避ひする。……大丈夫。きっとできる) 自分に言い聞かせながらミサネは目を伏ふせる。膝ひざの上に乗の せた両手はバスの振しん動どうと──拭ぬぐいきれない不安のせいで、 微かに震ふるえていた。



「……で、今日の結果なんだけど」 「拠きよ点てんと正体がバレた上、自ら名乗っただァ? ヨタウスラトンカチヤローだなァ、テメーら」

トンカチヤローたなァ、テメーら」 ノミヤが机を蹴りつける激しい音が響ひびき渡る。しかしその場にいる者は誰だれ一人ひとり、動じる様子を見せなかった。

「っつーかよす、こんなおもしれーことできんのにやることショボすぎだろ。花壇荒らしだァ? ふざけんなよ。最悪、人類滅めつ亡ぼうできんだぜ?

さたっ。化塩πらしたア? いさけんなよ。販恙、入類概のフロ できんだぜ?」 「そうだそうだ。ぜーんぶぶっ殺しちゃおうぜ」

寝どう猛もうに笑うノミヤを煽あおるように、キライが声を揃える。

リーダーのノミヤが過激派なおかげで、歯止め役は実質コトラが一人で担になっている状態だ。キライももう一人の女も、コトラに協力してくれたことなど一度もない。

「それはダメ。あの人だって言ってたでしょ。ほら、キライ君。覚えてる?」

「勝手な行動はなるべく慎つつしーむ。ウィルスを無む駄だに拡散しなーい。人の命を奪うばうような行動はさせなーい」「よくできました。ノミヤ君もキライ君も、決まりごとは守ろう?おじさんたち、元々警察に捕まっちゃっても文句は言えない立場なんだから

だから」 ほとんど話を聞いていない顔で、ノミヤが口を挟んでくる。 「おい。俺、やり足りねェんだけど。次行っていいだろ?」

「おい。俺、やり足りねェんだけど。次行っていいだろ?」 「それでは、私も同行しましょう」

赤い髪の女がにこりと笑って申し出る。お目め付つけ役やくのつもりだろうか。コトラにとってはそれでも、先行きが不安でしかない。「拠点はこれからここになったから、あの人と直接報告ややり取りもできる。何かやらかした場合にはすぐ咎とがめられるってこと、忘れないようにね」



「はっ、わかってるっての。テメェらはここでアイツの機き嫌げんで も取っておきな!」

部屋中から聞こえる機械稼か働どう音をかき消すように、馬鹿でかい笑い声が響く。

どうか面倒ごとが起こりませんように。無駄だと知りながらも、コトラは天に祈らずにはいられなかった。

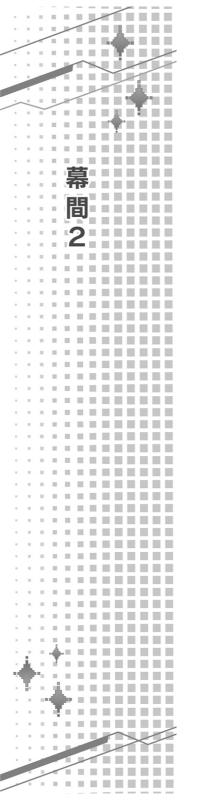

☆フレンド大増ぞう殖しよく作戦その2。

フレンドリスト登録件数の更さらなる増加を目指す。

フレンドの年ねん齢れい・性別・職業は問わず。

以下に簡易作戦記録を残す。

☆璃リ苑オン 鹿ロツカ

十一歳さい女性。小学生。喫きつ茶さ店てんのウェイトレス。 まだ小学生だが、親しん戚せきのおじさんの店を手伝っているらしい。

夏休みや冬休みはいつも働いているとのこと。偉えらい。すごい。 偉い。

上がり症しようですぐ緊きん張ちようし、失敗してしまう。

↓どうやら失敗する可能性を気にしすぎていたのが原因。

指し摘てきしただけで改善が見られる。フレンド登録成功。 十一歳と思えないほどしっかりしている。偉い。すごい。偉い。見

習いたい。

☆凪ナ梳スキ 乃チノ

三十六歳女性。花屋店員。一児の母。

ハルヤの母。親子揃そろって極度の方向音おん痴ち。

花の配達にも支し障しようがあるようなので、方向音痴を治す方法 をアドバイス。

実の息子むすこにも「配達は止めておいた方がいい」と言われるほどの方向音痴。

配達に付き合ってみたが、既き存そんのアプリでは全く役に立たな いレベルの方向音痴。

→ 結論: 改善は不可能。方向音痴に敗北。

努力を認められてフレンド登録に成功。方向音痴は強い。

☆蓮ハス舎ヤ 麓モロク

二十二歳男性。庭師。無口。会話はほぼ改造アバター(名めい称しよう:ハピタン)頼だより。

ハピタンの音声変へん換かんアプリが故障したため修復を請うけ負 おうが、数日かかる見み込こみ。

その間、ハピタンの代理として会話代行を請け負う。

無事に務めを果たし、アプリの修復も成功。解決。

以下、まとまらない感想。

心が読めるのは便利だと思う。

無む駄だなフィルターがかからない。相手の考えがダイレクトに伝わるから間ま違ちがいがない。

でもハルヤくんは、モロクさんのジェスチャーから思いを受け取り たいと言った。

不便なのに。読み間違えるかもしれないのに。

効率よりも大事にしたいことって何だろう。よくわからなかった。

☆楠クスノ瀬セ 都ミサト

三十四歳女性。人形師。何か色々(伏ふせ字じ)なものが混入した

人形を作成している。 作成された人形は心を持っており、自律行動を行う。解かい析せき できない技術。

ミサトの口紅を探して工こう房ぼうの奥おくへ向かったところ、閉 とじ込こめられる。

果てのない廊ろう下か、笑い声、血けつ痕こん、手形、■■■■■(記 録消去済み)。

かくれんぼに満足したのか、解放される。精神状態に異常なし。安 定。

働きを認められ、フレンド登録成功。

▤記:以前、ミサトは等身大の少女人形(ロボット?)に心を与あたえた らしい。

特とく徴ちようはピンクの髪かみ。足が非常に速い。どこかで聞い た覚えがあるような。

フレンド登録者は以上。 今後も作戦を続行すること。



「……空気が悪いですね」

「ミサネちゃん、しーっ! ほら、見てる! みんな見てるから!」 夏休みだというのに、空は灰色でどんよりと重い。それだけでも気 が滅め入いるのに、初めて踏ふみ込こんだこの街は天気よりも更さら に重苦しい雰ふん囲い気きでいっぱいだ。

薄うす汚よごれた街並み。壁かべいっぱいに描えがかれたスプレーの落書き。道の隅すみに固まる若者たちが時折、威い嚇かくするように派手な笑い声を上げる。

「離はなれないようにね、ミサネちゃん。ブレイクパッセージは元々治安があんまり良くないけど、裏通りに行かなきゃ平気って聞いたのにな.....」

「あからさまに見られていますね」

「うう。でもここにもまだ見ぬ友達候補がたくさんいるはずなんだ。 頑がん張ばろう!」

ココアリーの花か壇だん荒あらし事件から三日。その間ナナシは一人で友達作りに奔ほん走そうしていたが、結果は芳かんばしくない。 フレンドリストに増えた名前は四名程度だったはずだ。

見かねたミサネが声をかけ、また新しい場所へと足を運んでみた。 ブレイクパッセージと呼ばれるこの地域は、ブルーサンストリートか

ラレイクハッセーシと呼ばれるこの地域は、ブルーリンストリートからそこそこ離れた距きよ離りにある若者の街だ。ライブハウスやゲームセンターなど若者向けの施し設せつが立ち並び、道行く顔を見ていても圧あつ倒とう的てきに若じやく年ねん層が多い。

同年代の友人を作るにはうってつけの環かん境きよう―と思いきや、一歩足を踏ふみ入いれただけでひしひしと感じる薄うす暗ぐらい気配。思わず早足で通とおり抜ぬけたくなる雰囲気が、この街の常態なのだろうか。

「とりあえず、用心しながら行きましょう。何かあれば撤てつ収しゆ うということで 」

「そうだね。もし何かあったら俺おれを置いてミサネちゃんは先に逃 にげて!」

「しませんよ。ハッカーが出て来る可能性もありますし」

「ああ、そっか。早く捕つかまるといいんだけどね。ミカドお兄さん も忙いそがしいみたいだし」

管理プログラムへのハッキング対応で、ミカドは家へ戻もどらない日が続いている。青年の穏おだやかな笑え顔がおを思い出し、ミサネは顔を曇くもらせた。

「......私の知る未来では、管理プログラムの作成者はミカドさんではないのです」

「えっ、そうなの?」

「政府との共同開発で作成されたもので、ミカドさんの名前はどこに も出て来ません」

未来が違ちがう。すなわち、彼が異変に関わっている確率は非常に 高いと言えるのだが。

「めっちゃ怪あやしいじゃん! だからミサネちゃん、ミカドお兄さ

んを警けい戒かいしてたんだ。でも、確かにミステリアスで隠かくし事ごとが多くて明らかに黒幕っぽい風ふう貌ぼうと設定を兼かね備そなえてる人だけど、まだ確証はないんでしょ? それにミカドお兄さんが怪しいなら、不確定な情報が多いミサネちゃんだって怪しまれちゃうよね」

ミサネは思わず口をつぐむ。ナナシの言う通りだ。これだけ隠し事をしながら、自分のことを信用しろというのはあまりにも都合が良すぎる。

「大だい丈じよう夫ぶ、周りの誰だれがミサネちゃんを疑っても俺は ミサネちゃんを信じてるよ。今まで何度も助けてもらったし、心を読

まなくてもミサネちゃんがいい人なのはわかるから」 にこにこと笑いつつ、ナナシは四角い箱としか言いようのない形を

した黒塗ぬりの建物の前で足を止めた。 「あ、ライブハウスってここだよね。アキタカ君いるかな? ごめん

くださーい!」 そう言えば、あの柄がらの悪い少年が住んでいるのはこのブレイク

パッセージだったか。一直線に箱の中へ突つっ込こんでいったナナシ の後を恐おそる恐おそる追うと、内部は思ったよりも広かった。

天てん井じようと壁は打ちっ放しの素そっ気けないコンクリート。 人ひと影かげはステージ上にたったの二つ。ライブハウスのイメージ からはずいぶん遠いようだ。

「アッキー! おーい、アッキー! ったく、いつまで寝ねてんだよ~ \_

「殴なぐったら倍返しで殴り返してくるっすからね。どうしたら起きるかな......」 一人は水色頭にヘアバンドをつけた快かい活かつそうな少年。もう

一人は黄緑頭に黒いキャップをかぶった、少々気き難むずかしそうな 少年だ。両者共に、ライブハウスという空間に驚おどろくほどしっく りと馴な染じんでいる。

「今はここ、なんにもやってないっすよ」 「そうそう、休止中!」

「いや休止中って。ピックなくしただけじゃないっすか、早く新しい の買えばいいのに」

「アレじゃないとダメなんだって! 限定版だぞ! アレが一番具合がいいの!」

水色頭の少年は大げさに地じ団だん駄だを踏ふんでいる。

ピックと言えば。ミサネはふと、先日のココアリーの騒さわぎを思 い出す。確かアキタカも、花壇で『それ』を探していたはずだ。

「あの、もしかして皆みなさんアキタカさんのお友達ですか」 「おっ、アッキーの友達? アッキーならここで寝てるけど、全然起きないんだよなぁ」

ステージへ近付いてみると、床ゆかに大の字になって寝こけている 姿が目に入る。赤いツンツン頭と凶きよう暴ぼうなプリントマスクを

忘れるはずもない。安らかな寝ね息いきを立てているのはアキタカ

だ。 「なら俺が起こすよ~! ちょっと待ってね、脳波に直接干かん渉し ようするから」

ナナシがちょちょいと『目覚まし』を行う。何かしたようには見えなかったのだが、眠ねむっていたアキタカは途と端たんにものすごい勢いで跳はね起おきた。

「.....あれ? クマは?」

「どんぐりを持った巨大なクマに襲おそわれた? よかった、それなら成功だね!」

察するところ、どうやら寝ているアキタカの脳波に干渉して違う情報を入いれ込こみ、夢として刺し激げきしたらしい。一歩間ま違ちがえればハッキングレベルの話だが、今はアキタカが起きたので良しとしておこう。

「ふあぁ......てか、なんでおまえらがここにいんだ?」

「友達を作りに来たんだ! この人たちはアキタカ君の友達?」「あー……めんどくせえ。お前ら、自分で自己紹しよう介かいしろ

ょ」

またごろりと横になりそうなアキタカを引っ張り上げて、緑りよく 髪はつの少年が会え釈しやくする。

「ども。エンリっす。ドラム叩たたいてるっす」

「俺、アスト! んでな、えーっと……俺はベース担当!」 今度は水色頭の少年が挙手。バンドメンバーはこの三名だけなのだ ろうか。

「俺はナナシ! こっちはミサネちゃんだよ。よろしく!」 「よろしくー!」

「ピックはまだ見つかってないんだ? ココアリーでも探してたよね」

「あー。それな。そろそろ諦あきらめろよ、アース」 愛あい称しようで呼ばれたアストは、思い切り頰ほおを膨ふくらませた。

「アレがなきゃダメなんだって。お守り的なやつだからモチベに関わるんだよー」

「でもこのまんまじゃいつまで経たっても練習できないっすよ」 三人は顔を寄せ合い、ああだこうだと話し合っている。

これはチャンスだ。ミサネが目配せするより早く、ナナシはすっと 会話へ踏み込んだ。

「そのピック探し、俺も手伝うよ!」

三人の視線がナナシへ集中する。よそ者の手助けにいい顔はしないか―と思いきや、アストの顔がぱあっと明るく輝かがやいた。

「なになに、見ず知らずの俺に協力してくれんの!? すっげーいいや つですなー!」

「いやあ、悩なやみごと解決のプロがここにいるから! ミサネちゃんって言うんですけどね!」

「……私に振ふるんですね。とは言え、手がかりがないことにはどう

しようもありません。落としたと思われる場所は大体探してきたのでしょう? それで見つからなかったのであれば......」 「そうっすよね。犬とかいりゃ、におい辿たどってもらうとかでき

るっすけどね......」 エンリの何気ない一言に、アキタカとアストの目が輝く。

─まずい。なんだか嫌いやな予感しかしない。

「それいいじゃん。犬探そうぜ、犬」

「よし! 犬探ししよ!!!」

本気か?

会話の飛ひ躍やくっぷりにミサネは口を挟はさむタイミングを失った。訓練も受けていない犬が失うせ物探しなどできるはずないとか、そんな道理は彼かれらに関係ないのだ。犬を探せばピックが見つかる。一足すーは二。太陽は東から昇のぼって西へ沈しずむ。そのぐらい当然の原理で。

「ミサネちゃん! ミサネちゃん、落ち着いて! 理解したら負けだよ、とりあえずアスト君たちがやりたいことをやらせてあげよう」「あ、はい……そうですね。すみません、あまりのことに混乱してしまいました」

「よし、じゃあ犬探そう! 俺、動物探すの結構得意だから!!」 「おー、よっしゃ。じゃあ俺がついていく。お前らここで練習しと け」

アキタカが身軽に立ち上がり、ステージを飛び降りる。迷いのない 足取りに、ミサネとナナシも慌あわてて後を追った。

「何か当てはあるのですか?」

「んー、うちのねーちゃんなら動物好きだし何か知ってンかもって」 「じゃあまずアキタカ君のお姉さんのところだね!」

留守番のエンリとアストはそれぞれ楽器を取り上げながら、こちら に手を振っている。

「アッキーのこと、よろしく頼たのむっす」

「悪いな、ありがと! いってらっしゃーい!」

ではピックを探すために犬を探そう―その行動の支し離り滅めつ裂れつさに混乱が蘇よみがえりかけて、ミサネは慌てて考えることをやめた。

「俺の足~っ!」

脛すねを蹴けられたナナシが悶もん絶ぜつし、呻うめきながらその場にうずくまる。

これはまずい。ミサネは慌ててナナシに駆かけ寄よった。

「ナナシさん!」

「ううっ、ミサネちゃん……俺、もうダメかも。ごめん……」 「何を言っているんですか。早く立ってください!」

周囲は薄暗く、表通りよりも更に荒こう廃はいした空気が漂ただよっている。表通りですら治安が悪いと感じたが、ここ―バックストリートはその比ではない。間違ってもナナシやミサネのような、一見

して『一いつ般ぱん人じんです』というタイプの人間が足を踏み入れ

てはならない場所だ。

ナナシがどうにか立ち上がると、脇わきで見ていたアキタカが呆あ きれたような溜ため息いきを吐ついた。

「あーあ、寝ね起おきのリュウ兄に近付くなっつったろ。骨折れて ねぇ?」

「だ、大だい丈じよう夫ぶ……いひゃいけど!」

壁かべ際ぎわでは、右みぎ腕うでに派手な刺青いれずみを入れた半はん裸らの男がのっそりと身を起こす。全身から滲にじみ出でる威い圧あつ感はともかく、顔立ちや雰囲気はアキタカとよく似ていた。寝ていた彼に不ふ容よう易いに近付いたナナシは、強烈なローキックを脛に受けたのだ。

「んだよ、うるせーな......あ? んだ、アキか。後ろになんかいる な」

「お、俺ナナシでひゅ……アキタカ君のお兄さんでふか……」

「おう、リュウリだ。クジョウ・リュウリ」

バックストリートのヘッドを務めるという青年の眼がん光こうは異様なほどに鋭するどい。気き後おくれする気持ちを奮ふるい立たせ、 ミサネは思い切って会話に踏み込む。

「リュウリさん、失礼いたします。私はミサネです。こちらで犬を見たという話を聞いたのですが、リュウリさんは見かけていませんか?」

「犬……?」

ここへ来る前、ハンバーガーショップで出会ったアキタカの姉・アズサから得た情報だ。ちなみにクジョウ家は六人兄きよう弟だいで、 皆揃そろって寝起きが悪いらしい。

「そういや、なんかいたな。若わけぇ女と丸っこい犬がこの辺りうろうろしてて、危ねぇから追い返した。最近、ここらで変な遊びが流行はやっててな」

「変な遊び、とは……?」

「『ワンパンデッド』っつって、先に一発入れた方が勝ちってだけの 馬ば鹿かげたゲームだな。そのゲームで負けたやつは、みんな一発で 意識ブッ飛ばされて病院送りになってんだ」

「一発で? それは殴る人の強さに関係無く、ですか」

「ああ。どんなヤツが殴っても必ず意識がブッ飛ぶってのはちょっと 妙みようだろ。どうもアプリがどうとか聞くんだが、俺だけじゃ手が 回んなくてな。俺が知らない間にどうも好き放題やられてるみてぇで 気に食わねぇ」

筋力を増強するアプリは確かに作れないことはないが、確実に違い 法ほうな存在だ。しかも相手を一いち撃げきで気絶させるほどの威い 力りよくが出るとなると、危険性が高すぎる。

ナナシも同様のことを考えていたのだろう。少し困った顔をしながら頷うなずいている。

「内容的に違法なアプリかな......その辺りの取とり締しまりは厳しいけど、裏で出回っちゃうのもあるみたいですね」

「なんだ、そこらへん詳くわしいのか?」 「協力できるとは思いますよ!」

「そうか、そいつらとっ捕まえたら協力頼むわ。もしそれっぽいやつら見つけた時も、俺に連れん絡らくしてくれ。そんじゃ、俺は寝る」「えっ」

コンクリートの床に横たわってから三秒。リュウリはすでに寝ね息 いきを立て始めている。

「……結局、犬について詳しくは聞けませんでしたね」

だが起こして聞き直すわけにもいかない。下手に起こせば、先さき程ほどナナシを仕留めた神速の蹴りが再び繰くり出だされるだろう。 ミサネとナナシが肩かたを落としていると、近くにいた柄の悪い男

たちが声をかけてきた。

「犬って、昨日だかこの辺歩いてた茶色いやつか。ポメラニアンみたいな」

「いや、違うだろ。シバじゃね? 尻尾しつぽ巻いてたし」 リュウリの他にも目もく撃げき者はいるらしい。気を取り直して詳 しい話を聞こうとした時、ミサネは背後に強い視線を感じた。

小さな足音。荒あらげた鼻息。─この気配は。

「違う! 違うぞ貴き様さまらぁ!!!」

振ふり返かえればそこに、ふわっふわの茶色い毛玉がいた。つぶらな黒い瞳ひとみ。しまい忘れた舌。ピンと立った耳に、大きく巻いた 尻尾。

どこからどう見ても、ただの犬だ。

「……えっと、俺はナナシ! 君は犬かな?」

「俺はポテテ。ポメでもシバでもねぇ……両方だッ!!」

「あっ、雑種か~!」

「ミックスと言え!!」

毛玉が飛とび跳はねて怒ど鳴なる。あろうことか、この犬は喋しや べるし人の言葉を完全に理解するらしい。モロクが持っていたアバ ターのハピタンとも違い、これは本物の生身なようだ。

「よっと」

喋る犬を不思議とも何とも思っていない手付きで、アキタカがポテテを後ろから抱だき上あげる。犬は空中で短い足をばたばたと動かしたが、当然抗あらがえるはずもなく。

「おいコラァ! 何してんだ!!」

「捕まえたぞ」

「では、縛しばりましょう。そのまま押おさえておいてください」 疑問は一いつ旦たん脇へ置いて、持って来た拘こう束そく用の縄な わで犬をぐるぐる巻きにする。犬を拘束するのは初めてだが、とりあ えずこれで逃げられまい。再び地面へ下ろされた犬を見て、ミサネは これでよしと頷いた。

「んじゃ、アースんところに戻るか」

「レッツゴー! あ、お兄さんたちありがとうございました!」 アキタカが歩き出すと、縄に繋つながれた犬も引っ張られる形にな る。短い足が速度に追いつかず、半ば引きずられているような格好 だ。

「おい、引っ張るなっ……痛い! 痛い!! 優やさしく! 優しく扱あつかって下さい!!」

ポテテの抗こう議ぎが響ひびく中、ミサネたちはバックストリートを出て表通りへ向かう。犬の散歩にしては不自然な見た目なのだが構うまい。通行人もあまり気にしていないようだ。

「この縄を解けぇ! 話し合いを要求するぅ!」

「うるせーな。口も縛るか」

「ヒッ!?」

「大人しくしていれば悪いようにはしません。……貴方あなたと女の子が一いつ緒しよにいたという話を聞きましたが、同行者の方は?」ポテテはうろうろと視線を彷徨さまよわせてから、わん、と下手な鳴き声を上げた。

「……迷子になった」

「なるほど……飼い主さんからはぐれてしまったのですね」

「飼い主じゃねえ、俺は野の良らだ! あと迷子になったのは俺じゃなくてあいつだ!!」

勢いで拉ら致ちしてきてしまったが、野良でよかった。ミサネは こっそりと内心で胸を撫なで下おろす。

「実は、ポテテさんに探さがし物ものをお願いしたいと思っているのです。それでこのような手段を取らせてもらいました」

「そんなら話は早はええ。おい、交こう換かん条件だ。俺が失うせ物 もの探しを請うけ負おう代わりに、嬢じようちゃんたちがあいつを探 してくれ」

「失せ物は探せても、同行者の匂においは追えない?」

「ニオイを残さず移動するやつなんだよ。だから困ってたんだ」 どういうことだ。瞬しゆん間かん移動でもするのか。

思わずあらゆる可能性を脳内で検けん索さくしたミサネの横で、足を止めずにナナシが笑う。

「探してるのって、ココアリーで一緒にいた紙かみ袋ぶくろかぶった子だよね? ローラースケートっぽい部分についてたジェットエンジンで移動してたから、匂いが残らないのかな」

「その通りだ!! あいつ、うっかり俺を抱かかえ忘れて移動しやがって!」

「わかりました。では、私たちがその子の捜そう索さくを手伝います。その代わり、ポテテさんは私たちが探しているピックの捜索をお願いします」

「よっしゃ! それでいいぜ! だがアイツを探すのを優先してくれ、一人にすると何をするかわからねーやつだからな!」

アキタカの引っ張りぐあいに慣れてきたのだろうか。胴どう体たい を縄でぐるぐる巻きにされたポテテは、四足歩行でうまいこと走り始 めている。

喋る点さえ除けば、やはりどこからどう見ても犬だ。

「……これ、どういう仕組みなんでしょう」 「うーん。モロクさんのアバターと同じ音声変へん換かん機能っぽいけど、犬なのに思考が人間並ってことだよね。ちゃんと人の言語を使って考えてるみたいだし。小さいけど、犬専用のビットフォンまでつけてるなんてすごいなぁ」

話しているうちに、コンビニエンスストアの前を通りがかる。ふと時計を見れば、すでに時刻は十二時を回っていた。休きゆう憩けいを兼かねて昼食を摂った方がいいかもしれない。

「アキタカさん、コンビニへ寄っていっていいですか。お昼ご飯を 買ってきたいのです」

「お。んじゃ俺のも頼む」

' あ。んしゃ他のも顆む 「俺のも!!」

「ポテテさんはドッグフード......でいいんですよね。わかりました。 何か探してきます」

ピック探しで犬を使うと聞いた時には正気を疑ったが、事実は小説 よりも奇きなり。

この意思疎そ通つうのできる奇き妙みような犬ならば、失せ物を探し当ててくれるかもしれない。昼食も少し奮ふん発ぱつして、高級犬用ジャーキーとか美味おいしいものを買ってやってもいいだろう。

短い足をきちんと揃そろえてお座すわりしたポテテを眺ながめ、ミ

サネは頷いた。ここは犬相手に恩おんを売っておくべきだ。 「ンだテメー、その目は。気に食わねーな」

「俺はお前がそこにいるだけで気に食わねーよ」

出会って早々、一いつ触しよく即そく発はつの睨にらみ合あい勃ぼ つ発ぱつ。前にも見た光景だ。どうやらアキタカとナツカゲは、ほと ほと相あい性しようが悪いらしい。

「しゃーくん、めっ!」

「アキタカさん、落ち着いて下さい。ナツカゲさんは私たちの友人で す」

ミウミとミサネ、ナナシは二人の険けん悪あくさに慣れているものの、初めて遭そう遇ぐうしたハルヤはオロオロしっぱなしだ。その足下では、ポテテが暇ひまそうに後ろ足で耳を搔かいている。

下では、ホテナが暇びませつに復ら足で耳を強かいている。 昼下がりのブレイクパッセージには人影がほとんどない。誰もが暑 さに負けて屋内へ引ひっ込こんでいるのだろう。

そんな中、ハルヤはブレイクパッセージへ花の配達に来たらしい。 治安の悪さを心配して同行していたナツカゲとミウミも含ふくめ、知 り合いと偶ぐう然ぜん出会えたことは嬉うれしいが一ケンカになるの

はいただけない。

「しゃーくん、ほら!」ハルくんも困ってます」

「……ちっ。わかったよ」 「何睨んでんだ、コラ」

「は? 睨んでねぇよ。自意識過か剰じようか」

放っておくといつまででもぶつかり合いが続きそうだ。ミサネは思い切って強ごう引いんに会話へ割わり込こんだ。

「あの。つかぬことをお伺うかがいしますが、ナツカゲさんたちは紙袋をかぶった女の子を見ていませんか?」

ナツカゲが答えるより早く、ミウミとハルヤがほぼ同時に口を開く。

「おお? 見ましたん! ピンク髪がみの女の子でしたね?」

「不思議な形状のローラースケートを履はいていましたけど」 「そいつだ! アイラだ!!」

ポテテがぼよんと飛び上がる。途端に、ポテテ初見の三人が目を丸くした。

「しゃべっ……」

「たな」

「なんと!! しゃべるわんわんとは!」 「わんわんではなぁい! ポテテだ!!」

「どうなってるんです? 犬……なんですよね」 「しゃべるわんわん、ステキですの! もっとおしゃべりしまし

ま?」

ハルヤとミウミの手であっという間にもみくちゃにされるポテテを横目に、ミサネはナツカゲに改めて問いかける。「その紙袋の少女を探しているのですが、どこへ行ったかわかりますか?」

7. . 」 「あの変なのなら、向こうのゲーセンの方に走ってくのを見たぜ。ま たハッカー絡がらみか」

「いえ、今度は違う……と思うのですが。今回のこれは、ナナシさんの友達作り作戦の一いつ環かんです」



その一言でナツカゲは納なつ得とくしたようだった。どんな奇き行こうも『友達作り』で説明がつく。手間が省けるのはいいことだ。

「じゃあゲーセンに行ってみようか、ミサネちゃん。ハルヤ君たちは まだ配達の続き?」

「いえ、もう終わって手が空いているので……よかったら何かお手伝いしましょうか」

「いいの? 今色々あって、えーっと……このポテテさんの飼い 主? 保護者? って人を探してるんだけど」

```
「では、私たちも飼い主さん探しを手伝います! ね、しゃーく
h!
「いいけど。こいつも一緒か?」
 ナツカゲがちらとアキタカを見ただけで、両者の間に再び火花が
散った。
「んだよ。文句あんのか?」
「ストップ、ストップ! ケンカはいけないよ。一旦距離を保と
う! ね! ェ
 ミウミに腕うでを取られてナツカゲは最さい後こう尾びへ。アキタ
力はポテテと共に最前列へと配置される。総勢六名と一匹ぴきの大お
お所じよ帯たい、こうすればそこそこに衝しよう突とつを回かい避ひ
できるだろう。
「それじゃ、突とつ入にゆう~!」
 すぐ傍そばで派手な音を鳴らしているゲームセンターへと、全員で
足を踏み入れる。
 ペットの連つれ込こみは店員から咎とがめられるかと思いきや、何
やら店内が騒がしく、こちらへ注目する者は誰もいない。
 店の一角には人だかりができ、興奮した気配が満ちている。明らか
に揉もめ事ごとが起きている気配だ。
「……見てみますか?」
「行くしかないんじゃないかな! でも気を付けて。危なくなったら
すぐ逃げよう!」
ぞろぞろと人だかりへ近付くと、若者が作った輪の中央に人影が見
えた。
「せい、やーっ!」
「ぐええっ!」
 突つき出だされた拳こぶしが柄の悪い男の顎あごを抉えぐる。重量
級の一撃。パンチ一発で男は吹ふっ飛とび、床に倒たおれて動きを止
めた。
 お見事、というしかない。しかも殴った相手は小こ柄がらな少女
だ。
「こいつ、よくも!」
「絡からんできたのはそちらです! アイラは何もしておりませ
h! 」
 奇妙な形のローラースケート。青いチェックのシャツとスカート。
そして頭から被かぶった紙袋。目立つ相手でよかった、彼かの女じよ
がポテテの探し人に間違いあるまい。
「うるせえ、こいつ! でやあああっ!」
「はっ! ほっ!」
「クソッ、ちょこまかと!」
 戦せん闘とう不能、一名。少女は残り二名を相手に孤こ軍ぐん奮ふ
ん闘とう中である。
「見つけたぞ! おい、アイラァ!!」
 ポテテの大声は喧けん噪そうにかき消されてしまう。今にも飛び出
```

していきそうな犬の首根っこを、アキタカが摑つかんで引き留めた。 「終わるまで待っとけよ。どうせすぐに片付くだろ」

いかにも不良といった風ふう貌ぼうの若者たちが繰り出す渾こん身しんのパンチは、少女に一発たりとも当たらない。ローラースケートの足取りは変へん幻げん自在、紙袋で視界が悪いはずなのに背後までも見えているかのごとく攻こう撃げきを華か麗れいにかわしまくる。少女が拳を避よけるたびに、ギャラリーから大きな歓かん声せいが上がった。

「クソッ……! なんで当たらねぇんだ!? 一体どんな動体視力してんだよ!」

「しかたねえ、撤てつ退たいだ! 覚えてろよてめえ!!」

やられ役の代名詞的な台詞せりふを残し、不利を悟さとった男たちは仲間を担かついで逃げていく。勝者となった少女には、観客の惜おしみない拍はく手しゆが降り注いだ。

小柄な少女が複数名の不良を手玉に取る様は、確かに爽そう快かいだった。しかしあんな細ほそ腕うでの少女が、パンチだけで大の男を気絶させてしまうとは凄すさまじい。少女の動きに型はなく、武道を嗜たしなんでいるようにも見えなかったが。

「......今のが、アキタカさんのお兄さんが仰おつしやってたワンパンデッド、というものでしょうか」

「一発で相手の意識を飛ばしてたし、そうかもしれないね。アプリのこと、聞いてみる?」

「はい。リュウリさんに言われていますし。......それにもしかする と、またハッカー絡みかもしれません」

アプリで筋力を増強するとなれば、ビットフォンに介かい入にゆうして脳波をいじっている以外の方法を考えつかない。本来ビットフォンは管理プログラムの制せい御ぎよ下にあり、介入不可能とされているが例外はある。これまでに二度も、ハッカーの関かん与よを確かく認にんしたではないか。

「とりあえず、アプリを使ってるかどうかだけでも確認しておこうか」

「そうですね。話の通じる相手であればよいのですが」

「大丈夫大丈夫! えーっと、アイラさん?」

ぱたぱたと手を払はらっていた少女は、ナナシの呼びかけに応じて 素す早ばやくターンした。

「はい! アイラに何かご用。ですか?」

「ちょっと聞きたいことがあるんだけど。どうしてさっきの人たちに 絡まれてたのかな」

「ええっと。俗ぞくに言う、喧けん嘩かを売られたので買った。というやつですね」

「あれ、見てたら男の人を一発でノックアウトしてたよね。すごい なぁと思って」

「簡単ですよ? 顎の辺りを、こう! そうすれば、意識はぶっ飛びます。ぶっ飛ぶんですよ!」

アイラは拳を握にぎって力説しているが、同じことをミサネがやろうとしても決して再現できないだろう。

ちらと辺りを見回すと、ポテテはアキタカにお座りとお手を強要されている。ナツカゲたちもこちらを気にしつつ、雑談に興きようじているようだ。

もし万一アイラが暴れ出したら―そこまで考えて、ミサネは首を振った。まずはナナシを信じてことの成り行きを見守るべきだ。

「今出回ってる違法アプリを使うと、か弱い女の子でも男の人をぶっ 飛ばすことができるんだって。知ってる?」

「はい。先程の方々が申されてた。アプリのことですね。えっと...... ワンパンデッド!」

「アイラさんもそのアプリを使ったのかな」

「いいえ! アイラは、アプリを使用してません。お相手方が、使っていました。規則的でない。プログラムでした。ビットフォン? に悪あく影えい響きようを与あたえるものだと思います」

「そっか、ありがとう。あと、ポテテさんがアイラさんを探してたん だ。見つかってもらっていいかな?」

「おお! はい。もちろん! 私も探しておりました!」

アキタカに弄もてあそばれていたポテテの存在に、アイラはようやく気付いたらしい。ローラースケートで軽かるやかに近付き、腹を見せていたポテテを抱かかえ上あげる。

「ポテテさん!」

「アイラァー!! お前! 俺を置いていくんじゃねーよ!!」

感動の再会。というにはあまり涙なみだぐましい光景ではないものの、アイラはポテテを抱だき締しめてその場でぐるぐると回っている。彼女から敵意は感じられないが、アプリを使用していないという言葉を信じるか否いなか。

「ビットフォンに影えい響きようを与えるっていうと、管理プログラムが不完全って証明になっちゃうんだけどな.....」

困り顔で頰ほおを掻かくナナシは、やはり人がいい。彼はいつだって、誰かを疑うことに慣れていないのだ。

「ハッカーが存在している時点で、証明は完かん了りようしているでしょう。……プログラム管理者が干渉をしていれば、その限りではありませんが」

「やっぱりミカドお兄さんのことを疑ってるんだね、ミサネちゃん」 ミサネが小さく、しかしはっきりと頷くとナナシの困り顔に微び笑 しようが浮うかぶ。きっちり批判してくれてもいいのに、ただ曖あい 昧まいに笑うだけ。こちらの意思が固いことはわかりきっているのだ ろう

「一度話を聞けるか、連絡しておくよ。このアプリのことも話してお いた方がいいだろうし」

「はい、ありがとうございます。アプリに関しては、ピック探しと並行で調査を進めましょうか」

ピック探しの鍵かぎとなるポテテを見ると、まだアイラに力いっぱ

い抱き締められていた。どうやら迷子にならないための対応らしく、 ポテテは抜ぬけ出だそうと暴れ回っているのだががっちりとホールド された腕は全く緩ゆるまない。

「痛い、痛い痛い! もう少し力を抜ぬけぇ!」

「おっと! このままでは内臓破は裂れつ。危険!」 大おお騒さわぎするポテテを眺めて、アキタカが空気を読まずに口 を挟む。

「おい。その女見つけたンだから、ピック探してくれ」

「あ、ああ。そうだったな……しかし実は……」 ポテテはもったいぶった視線をちらりと周囲に巡めぐらせる。それ だけで何が言いたいか、ミサネはなんとなくわかってしまった。

「実は?」

「 ......ニオイを忘れた! 」

やっぱりか。

舌を出して可愛かわいい顔をしたところで誤ご魔ま化かせない。誤魔化せないが可愛い。思わずモフモフしたくなる気持ちを何とか堪こらえる。

「バカか。なんで忘れんだよ」

「犬いぬ頭あたま舐なめんなぁ!」

「な、なら僕ぼくたちがその……匂いを嗅かぐ必要のあるところまで、ポテテさんを連れていきましょうか」

ハルヤがそっと申し出ると、ミウミも隣となりで元気よく頷いた。 「私も同行いたしますです! ミサネさんたちはアプリの調査、進め てくださいですの」

「……んじゃ、俺もこっちだな」

ナツカゲは頼まれる前からミウミたちについていくつもりのようだ。この面子メンツを二つに分けるなら、少なくともナツカゲとアキタカを同じ班には配置できない。本来ならピック探しはアキタカの役目だろうが、こちらに付いてきてもらった方が良さそうだ。

「では、お言葉に甘あまえて二手に分かれましょう。ナツカゲさん、 ミウミさん、ハルヤさんはポテテさんと一緒に、ライブハウスにい らっしゃるアストさんという方のところへ行ってください。その方が どこかでなくしたピックを見つけたいのです」

「こいつに匂いを嗅がせりゃ、ピックの場所がわかるのか?」

「と、本人……本犬は言っていますが」

「マジかよ……」

「疑っているな!? 阿あ呆ほうッ! 犬の嗅きゆう覚かくを舐めるなよ!」

ついさっき、匂いを忘れたと公言していたのは気のせいか。 ポテテの能力は未知数だが、とりあえずピック探しを試ためしてみ てもいいだろう。ふんぞり返ったポメ柴しば犬いぬを注視している と、毛玉を抱えた紙袋少女が小首を傾かしげた。

「アイラも同行。して構わないです?」

その申し出に、ミサネは束つかの間ま迷った。絡んできた不良を一

撃で伸のしてしまうような力を持つ上、その正体はまだ謎なぞだ。ナッカゲたちに同行して、何をするかわからないという不安が少々あるのだが一。

「うん、もちろん! 協力してくれるなら嬉しいよ!」

迷っている間にナナシが先に返事をしてしまった。全く、彼は本当 に人を疑うことを知らない。

とは言え、彼女はポテテの相棒(?)だ。せっかく見つけた相手から引ひき剝はがすわけにもいくまい。安全性と今後の予測を目まぐるしく脳内で計算し、ミサネはようやく頷いた。

「それでは皆さん、よろしくお願いします。何かあれば連絡して下さ い」

「ハルヤ君たちのおかげで助かっちゃったね。じゃ、俺たちはアプリの調査かな」

「ん? 俺もこっち?」

「うん。アキタカ君は俺たちについてきてほしいな!」 あまり話を聞いていなかった顔で、アキタカは頷く。こういうところは妙に素す直なおだ。

「ま、いいけど。その調べるアプリっての、ワンパンデッドか?」 「そうだよ!」

「リュウ兄も言ってたけど、やっぱやベーアプリなのかよ」

果たしてアキタカのアプリ知識はどの程度のものなのか。ミサネはためらいながらも口を開く。

「危険性は高いですね。恐おそらく、アプリを使用することで脳へ命令が送られて制御リミッターが外され、自分のポテンシャル以上の力が引き出されるのかと思います。ただ身体からだを限界以上に酷こく使しすることになりますから、脳にも身体にも相当な負担が掛かかるかと」

「身体の方がそのでっけー力に追いつかなくて、壊こわれちまうこと もあるってわけか?」

「そういうことですね」

「なるほどな……んじゃ、そのアプリってやつを消すアプリを作れば?」

「それができれば苦労はしませんが......」

「アズ姉の友達に、ウィルスボコすの大好きみたいなヤツいんだよ な。そいつに頼んでみたらどーよ」

ミサネはまじまじとアキタカを見つめた。どう見ても柄の悪い不良 タイプなのだが、思った以上に人脈があるらしい。兄弟が多いことに 加え、案外人付き合いがいいことに由来するのだろうか。

少なくともナナシよりは圧倒的に友達が多いはずだ。ナナシも感心 した顔で頷いている。

「アキタカ君、顔が広いよね! どうやったらそんなに友達が作れるの?」

「どうって、姉ちゃんや兄ちゃんの友達とか。友達の友達とか、適当 に」 「友達の友達は他人じゃないの?」 「話して気が合えば友達だろ。ダチのダチなら話も合うヤツ多いし」 「ふーん......そういうものなのかぁ」

頷いてはいるものの、ナナシはアキタカの内面に全く理解が至らないはずだ。現に、話しているアキタカの目が奇き妙みようなものを見る眼まな差ざしへと変化する。

「やっぱお前、変だと思うわ」

その言葉に頷かなくとも、ナツカゲやハルヤまでもが同じ表情を浮かべている。

ナナシと外界を隔へだてる圧倒的な壁。それはこういった些さ細さいな会話の中にすら浮うかび上あがる。ぎこちなさやズレに気付かず笑っているのはナナシだけだ。それを見るたび、ミサネの胸は軋きしみを上げる。

─ああ、これではまだダメなのだ。

「……では、ナツカゲさんたちはライブハウスですね。私たちはアキタカさんのお知り合いの、ウィルス対たい抗こうができる方のところへ行ってみましょう」

ミサネの声に応こたえて、全員がぞろぞろと動き出す。その輪の中からナナシが僅わずかにはみ出しているように見えるのは気のせいか。

ミサネは小さく息を吐いて、列の最後尾についた。

「いただいたバスターアプリ、『ワンパンデッド』にも効果があるとよいですね」

「そうだね! あの短時間でウィルスを解かい析せきして削さく除じよするアプリを作っちゃうなんて、アキタカ君の友達にはスゴイ人がいるなぁ」

夕ゆう刻こくのブルーサンストリートは随ずい分ぶんと混雑していた。夏の長い昼間を誰もが楽しげに行ゆき交かう中、ナナシとミサネはゆっくりとした足取りで自宅へ向かう。

アキタカに連れられてゲームセンター隣の倉庫へ向かい、ヒユと名乗るプログラマーと話した後。もう時刻も遅おそいということで今日は一旦解散となった。

ナツカゲたちはライブハウスへ戻ってから、空腹を訴うつたえたポテテに食事を与えてタイムオーバーになったらしい。ハッカーとピック探しはまた明日、と先程別れたばかりである。

「ヒユさんのアプリがきちんと動作すれば、『ワンパンデッド』による被害者も減らせるかと思うのですが」

「リュウさんたちにもあげるといいかも。でも配布されてる『ワンパンデッド』に効きいたとしても、あのハッカーの人たちの撒まくウィルスには通用しないかな......」

「ナナシさんの読どく心しんすら弾はじく、相当高度な妨ぼう害がい プログラムを組んでいるようですからね」

「うん。正直、管理プログラムに匹ひつ敵てきしそうなガード性能だ よね」 バスターアプリを作ってくれたヒユも、プログラマーとしては相当な腕うで前まえの持ち主だった。しかしハッカーたちの使う妨害プログラムは彼女の上を行くだろう。国家プロジェクトとして稼か働どうする管理プログラムレベルのプログラムを作れるハッカーなど、日本中探してもそうそういまい。

しかも彼らは恐らく、ほんの少数の集団だ。目的すらも不明で、わざわざ顔をさらして人々を混乱に陥おとしいれるような真似まねばかり。行動の雑さを見る限りすぐにでも捕まえられるかと思いきや、なぜかハッキングの証しよう拠こが一いつ切さい見つからないというから不思議だ。

そう、何もかもがあまりにちぐはぐすぎる。

「管理プログラムに匹敵するほどのプログラム……それを個人が開発できたなら、世界を手中にするだとか、神になるだとかの野望を抱いだいてもおかしくはない気がします」

「うーん……そこは何だか引っかかるんだよなぁ。プログラムを開発した人……多分ハッカー集団のトップは、平和主義のような気がする」

「......どういった根こん拠きよで?」

「ノミヤって人が暴れて『あの人』に怒おこられてるって、カフェのおじさんが言ってたし。人を困らせることは望んでないんじゃないかな」

「悪事を働く方向性の違いで怒られた、という可能性もありますが」 ここでもナナシの善人さが際きわ立だっていると思うべきなのだろ うか。だが、その意見は本質に近いような気がする。

まだ見ぬハッカー集団のリーダー。高度なプログラムを開発しながらも、部下を野放しにしている『彼』からは──明確な悪意を感じ取れないのだ。

考えこみながら歩いていると、いつの間にか隣からナナシの姿が消えていた。ハッとして振り返るとだいぶ遅おくれた場所にいる。ミサネは来た道を戻ると、ナナシの手を取った。

「ナナシさん。お疲つかれですか」

今日も朝から一日中歩き回ってしまった。動いている最中は何も言わなかったものの、自宅に辿たどり着つく前にエネルギーが切れたのだろう。

「あはは……はい、お疲れです!」

「今日はあまり休憩を入れずに歩き回ってしまいましたからね。自宅 へ戻ったら早めに休みましょう」

ライブハウスからバックストリート、そしてゲームセンターと倉庫。一応途と中ちゆうで昼食タイムはあったが、それ以外はほぼ動きっぱなしだった。

もう少し早く解散してもよかったかもしれない。夏の夕暮れは遅く、どうしても日があるうちは動こうとしてしまう。ミサネはナナシの手を引いて、緩ゆるいペースで歩き出した。

「明日もみんなで朝から集合だもんね。ミサネちゃんは疲れてな

W? 1

「そこそこに。まだナナシさんよりは体力が残っていると思います」 疲れ果はてたナナシを引きずるようにして、何とか自宅へ辿り着 く。

「電気がついてる。ミカドお兄さん、帰ってきてるんだ」 ナナシが少し嬉しそうに笑って、玄げん関かんのドアを開ける。二 人揃ってリビングを目指せば、そこにはパソコンに向き合うミカドの 姿があった。

「やあ。おかえり、二人とも」

「ただいま、ミカドお兄さん! 忙しいところごめんね。ちょっと見てもらいたいアプリがあるんだけど、いいかな」

「へぇ。どれどれ……ああ、ハッカーのウィルス対策用か。なかなかいい作りだね。ウィルスの情報がちょっと古いから、少し手を加えさせてもらうよ」

ナナシが送ったアプリを一目見た瞬間、ミカドは構成から用よう途とまでを全て見切ったようだ。さすが管理プログラムを作った天才と言うべきか。

「このアプリを作った人、すごいね。ほぼ正確に的確な処理が組まれているよ。あと六歩くらい頑張れば、完全にウィルスを駆く除じよできるものが作れそうだ。検知レベルを上げたから、ほぼ自動で弾はじいてくれると思う。これでナナシがウィルス駆除の処理をしなくてよくなるはずだよ」

簡単にいじったアプリをナナシへ再送したミカドが、ふとこちらへ 視線を移す。

「どうしたの、ミサネさん」

「……少しお話を伺ってもよろしいですか」

「どうぞ?」

「ミカドさん、は。ハッカーとの関わりを持っていませんか?」 回りくどい言い方をしたところで意味はない。ミサネが正面から投 げた球を、ミカドは動どう揺ようもせず易やす々やすと受け止める。 「どうしてそう思ったのかな?」

「先日ナナシさんがハッカーから情報を読み取ろうとした際に、何か特とく殊しゆなプログラムを利用しているのか、侵しん入にゆうを弾かれて情報を得ることができませんでした。それだけのプログラムを組み上げるには、管理プログラムを理解していなければなりません。しかし現状、管理プログラムを理解できるのはミカドさん一人……と、以前に伺いました。それに最近、自宅にいる頻ひん度どが下がっています。これらの状じよう況きようから推理すると……私はミカドさんを疑わなくてはなりません」

「回りくどい言い方をしなくていいよ。ミサネさんにとって必要なことなら、何でも聞いて。僕は正直に答えるから」

「わかりました。ナナシさん」

急に話を振ると、それまで見守る立場にあったナナシが驚いたように肩を揺ゆらした。

「えっ、俺?」 「お願いします」

追おい詰つめる役を任せるのは、卑ひ怯きよう以外の何でもない。 だが、ナナシ自身に答えを引き出してほしかった。傍ぼう観かん者で はなく、当事者として。これはナナシの問題だからだ。

「んー、わかった。......ええとそれじゃ、ミカドお兄さん。ハッカーの存在に気付いたのっていつ?」

質問役が代わっても、ミカドは全く気にする様子はない。その笑顔 も相変わらずだ。

「そうだな……初めにナナシたちが報告に来てくれた少し前かな。管理プログラムの方で少し違い和わ感かんのある処理に気付いて、誰かが干渉してる事実を突つき止とめたんだ」

「ナツカゲ君の時のだね。それ以前にはなかったってこと?」

「未み遂すいは何度かあるよ。実際に入り込まれたことはないけど」「そのハッキングしようとした人の名前とか情報は知ってるの?」

「うん。記録を辿るのも僕がやってるよ。管理プログラムに関しては あまり他人を信用していないから、僕しか操作できないようにしてい るんだ」

「何か嫌なことがあったんだっけ」

「プログラムを組み上げる際に一部の人たちが手を出したせいで、トラブルが起きて大勢の人に迷めい惑わくをかけそうになったんだ。それからは誰にも干渉させていないね」

ナナシの顔が微び妙みように曇る。そうだ。ナナシならば必ず自力で気付くはず。

「管理プログラムって、ミカドお兄さんが全部一人で組み上げたんだ よね」

「そうだよ」

「誰にも触さわらせずに作ったし、今もそうしてる?」

「そういうことだね」

「えっと……普ふ通つうにおかしいよね? それだと、今稼働してる管理プログラムができる前に、また別の管理プログラムがあったって話になっちゃうんだけど」

それまでナナシを見つめていたミカドが、ミサネに視線を移して微 笑ほほえみかけた。どこまでも優しい表情が、なぜか空くう虚きよに 感じられてならない。

「ミサネさんならわかるよね」

「......今、話をしているのはナナシさんです」

「でもミサネちゃん」

「話を続けてください」

強く言い切ると、ナナシは困った顔で頷いた。ミカドは相変わらず 微笑んだままだ。こちらがどれだけ暴言を吐はこうが無礼を働こう が、怒ることなど一切ない。——そこに感じる微かすかな既き視し感か ん。

「管理プログラムは一人で作ったから、他の誰にも操作はできない。

でも今、ハッキング事件が起きている。ハッカー集団は確かにいるけど」

「彼らじゃ管理プログラムを触れないよ。そこは自信がある。僕が 作ったんだからね」

「......じゃあやっぱり、ミカドお兄さん本人が怪しいって結論になっちゃうんだけど」

ナナシの問いに、ミカドはあっさりと頷く。

「ふふ、そうだね」

「そして、管理プログラムの作成に二回も携たずさわった。……今、俺がいる時代には一つだけしかない。プロトタイプがあったって話も聞いたことない」

「うん。結論はもう出ているね? 僕もミサネさんと同じ、未来から 来た人間だよ」

あまりにあっさりと認めたことにミサネは少なからず驚いた。隠かくす様子など微み塵じんもない。真相に辿り着いて問いかければ、どんなタイミングであろうと彼は真実を話すつもりだったのか。

「ミサネさんは初めからわかっていたよね。今度は僕から質問したいんだけど。一体どんな目的で、こんなことをしているのかな?」「それは……言えません」

「そうか、残念。でも君が決めたことだ、しっかり自信を持って最後までやり遂とげるといいよ。ほら、前を向いて。美人が台無しだ」 伸びてきた手が、ミサネの頭を優しく撫なでていく。その手て触ざ

わり、仕草、言葉。全てに覚えがあった。ミサネは悲しい思いで唇くちびるを引き結ぶ。

「......貴方は......」

「僕はもう行かなくちゃ。じゃあね」

リビングを出て行くミカドを、ミサネもナナシも止めなかった。彼の口から真実が零こぼれたことは確実なのに、止める手段を持たずに見送るだけだ。

──彼がもし、『彼』なら。思い通りにさせるわけにはいかない。 何故なぜ自分が過去へ来たのか、ミサネは改めて思い出す。 自分の望みを叶かなえるためなら、どんな禁きん忌きでも犯おかし

てみせる。誰であろうと邪じや魔まはさせない。憎にくまれ、恨うらまれることを覚かく悟ごで旅立ったのだ。

これは一度きりの勝負。ここで過去を変えられなければ、願いは決 して叶わない。

「……追いかけなくて、いいの?」

ナナシが気き遣づかいの目を向ける。責めるでもなく、咎とがめるでもなく。彼から寄せられる信しん頼らいに、胸が痛くて泣きたくなる。

「貴方はまだ、私のことを信じているのですか?」 「うん。俺はいつだってミサネちゃんの味方だよ」 その一言で、ミサネはとうとう返す言葉を失った。

─もし真実を知ったとしても、同じ言葉を吐けるのか。

飛び出しかけた言葉をかろうじて吞のみ込こむ。けれど顔には出た のだろう。ナナシが困ったように笑って、手を差し出してくる。 「ご飯にしよう。疲れたもんね。いっぱい食べて寝て、また明日頑張 ろう」 ああ。彼はいつだって、自分が傷付くことを恐れず人に優しくでき

るのだ。



今日も夏空に入道雲が湧わく。照りつける太陽光線に気力と体力を じわじわ奪うばわれつつ、ミサネとナナシは時間通りにブレイクパッ セージのライブハウス前へ到とう着ちやくした。

「お。来たのか」

ライブハウスの扉とびら前。ひさしの作る日ひ陰かげに座すわり込 こんでいたアキタカが、ミサネたちを見て立ち上がる。どうやらナツ カゲたちはまだ来ていないらしい。

「おはよう、アキタカ君! 他のみんなはまだかな?」 「来たぜ。ずいぶん集合が早くてさ、もうピックも見つけてくれた わ」

「ええ!? すごいね!」

「な。やっぱ犬ってのはすげーな。ちょっと見直したぜ」 アキタカは珍めずらしく上じよう機き嫌げんで笑っている。これで バンドの練習が再開できるとあって、やはり嬉しいのだろう。

「でもみんな、いないみたいだけど。ライブハウスの中かな?」 「いや、なんか青いのがモメてさ。変な連中に連れてかれたけど」

「ナ、ナツカゲ君が? その変な連中っていうのは......」

「よく知らねーヤツらだったな。なんか様子が変だし、ワンパン…… とか何とか言ってヤベー気もしたけど面めん倒どうだし……一応リュ ウ兄にポツっといたから、まー大丈夫じゃね?」

アキタカだけがついていかなかったということか。早く探しに行か ねばと思う反面、ミサネはアキタカの後ろにいるもう一人の人物が気 になって仕方がない。

この暑い中、身に着けた衣い装しようは袖そでの長い黒のゴシック調ドレス。その上、手には湯気の立つティーカップを持っている。とても正気とは思えない赤毛の美女をミサネはしげしげと観察する。

「アキタカさん。そちらの方は」

「ああ。ハッカーってヤツ見つけたんだ」

「ハッカー」

「あら失礼。ご挨あい拶さつがまだでしたわね。私、トバリと申しま す。以後、お見知りおきを」

カップを持ったまま、トバリは優ゆう雅がに一礼する。一言で言えば、怪しいにも程ほどがある。

「初めまして、俺……僕はナナシって言います。お姉さんはハッカーらしいですが。管理プログラムにハッキングしてるハッカー、ってことですか?」

「ええ、そうですわ。今回はノミヤ君やキライ君、コトラさんたちと ご一緒させていただいております」

全部で四名。いや、そんなはずはない。ミサネは思わずナナシの横 で口を挟む。

「貴方たち四人の上にいらっしゃるのは、どなたですか?」 「もうそこまで摑んでらっしゃるのですか。でも、少し聞き方が悪い かと。それでは『私たちの上に誰がいるのかわからない』と言ってい るも同然です」 どうやら答える気はないらしい。無論、ミサネも聞いただけで答えてくれるとは思っていない。少しでも情報を引き出せれば御おんの字じだ。

「貴方たちの目的はなんですか」

「そうですね。あの方が仰っていたのは、『世界平和のため』と…… まぁ、なんともくだらない、お子様のような野望をお持ちでしたわ ね」

「……つまり、上の方と貴方たちの目的は一いつ致ちしていない。 ハッキングによる傷害事件を引き起こしているのは、貴方たちの独断 であると判断してよろしいですか」

「ええ、そう考えていただいて構いませんわ。......さて、ずいぶんヒントも与えさせてもらいましたし。代価をいただきましょう」

思わず身構えたのはミサネー人だ。アキタカはよくわからない顔で首を傾げており、ナナシもいつものふんわりした表情で困ったように頼を掻いている。

「あの、俺たち学生だからあんまりお金持ってないんですけど」 「あら、お子様に金銭を要求したりしませんわ。……そうね。でもアナタたち、少し厄やつ介かいだから……回線一本。それで充じゆう分ぶんでしょう」

バチン、と鋭い音が鳴る。

ミサネは思わず身を竦すくめた。実際には音など鳴っておらず、目に見えるものも何も変わらない。だが確かに今──何らかの攻撃を受けた感かん触しよくがあった。

「......今、何を」

「うふふ。回線一本と言ったでしょう。大したことはしていません。 ビットフォンを利用した回線が途と絶だえ、相そう互ごの連絡が取れ ない程度ですわ。赤外線は使えますので、友達作りはできますけど」 「そんなことが……」

「回線の切断が私の役目なのです。それと注意をひとつ。その状態だと管理プログラムの保護処理が受けられなくなりますので、ウィルスの感かん染せん速度が非常に速くなりますわ」

にこりと穏やかな笑えみを浮かべつつ、トバリが再び動く。指一本動かさないまま、電脳空間から生成した『何か』を現実へ送り出したのだ。

「長々と失礼いたしました。それでは、この辺りで」

ドレスの裾すそをひるがえし、優美な姿が遠ざかる。思わず手を伸ばしたミサネは、指先を弾くような強い痛みを感じて息を吞のんだ。「っ.....!」

「いって、ンだコレ」

「ウィルスだ……! ミサネちゃん、アキタカ君! 俺が駆除するから、このアプリをダウンロードして! 二人は近付かないでね!」

ミサネとアキタカは赤外線で送信されたアプリを受け取り、起動する。ヒユの作ったアプリがきちんと動けば、万一ビットフォンにウィルスが感染しても無力化できるはずだ。

その間にナナシは、周囲を取り巻くウィルスの駆除を始めた。

ミサネはただ、息を詰つめてナナシの動向を見守るしかない。肌はだのひりつく感触。短い時間がひどく長く感じられる。早く。どうか無事に終われ─。

「……っと! 駆除できたよ、もう動いて大丈夫だからね」

辺りを覆おおっていた重圧がふっと消え去り、ナナシの言葉が正しいことを知る。相変わらず見事な手て際ぎわだ。だが今回は、少々勝手が違う。

「回線は切られてしまったままですね……」

ビットフォンは沈ちん黙もくし、通話やメール、 "ポツリ" までも接続不可能だ。誰かと連絡が取れない状況がこれほど不安だとは思ってもみなかった。

「ン? あ、俺のは切れてないぜ。なんか知らねーけど、お前ら二人だけじゃね?」

「本当? じゃあ、ナツカゲ君たちと連絡取れるかな」

「あの青髪野や郎ろうと? ぜってーヤだ。気に食わねェもん、アイツ」

「うーん......じゃあ、ミウミさんなら?」

「おう、いいぜ」

あっさり請うけ負おったアキタカは、連絡先をもらってミウミに通 話を送っている。

トバリ絡みの混乱ですっかり忘れていたが、そういえばナツカゲたちがどこかへ連れていかれたのだった。ミサネは改めて状況が切せつ 迫ぱくしていたことを思い出す。

「もしもし。あー俺。俺だって。……違う、アキタカ。そう。どこにいるか聞きたいって。いや、許さ欺ぎじゃねーから。うん。あーそう。じゃあそっち行くわ、んじゃな」

どうやら知らない番号からの連絡に加え、口調のせいでオレオレ詐欺かと思われたようだ。いざとなれば代わろうかと思ったが、アキタカはさっさと通話を切ってしまった。

「んと、ゲームセンターに連れてかれてンだって」

「場所がわかってよかった。じゃあ行こう!」

ナナシは元気よく夏の日差しの中へ駆かけ出だしていく。

ウィルス解除の疲ひ労ろうは溜たまっていないのだろうか。少々気になりつつ、ミサネも後を追いかけた。

「コイツっすよ! 例の紙袋女!」

「やっと昨日の礼ができるってわけだな。ワンパンデッドでブッ倒してやるぜ!」

ガラの悪い不良たちに囲まれた紙袋頭の少女は、表情が見えないも のの全く怯おびえる気配がない。ぐるりと敵を一いち瞥べつし、拳を 握って高々と言い放つ。

「いいえ! それは間違いですね。アナタがたがアイラに勝てる確率。ズバリ。0から小数点以下! です!」

揉め事の気配から誰もが逃げてしまった後なのだろうか。ゲームセ

ンターの一角には、アイラとそれを囲む不良たち。そしてそれを見守るナツカゲ、ミウミ、ハルヤ。更に周りをうろうろしているポテテの姿しかない。

確かナツカゲが連れていかれたと聞いたはずなのだが。これはどう したことか。

「えっと……解説をお願いしてもいいかな?」 ナナシが声をかけると、日陰に突つっ立たっていたナツカゲが肩を 竦めた。

「ゲーセンでブッ飛ばされた連中の仲間らしくてよ。あいつに仕返し したいんだと」

「えーと。ケンカする気満々みたいだけど、止めなくて大丈夫なのか な」

ナナシたちの話し声を聞きながら、ミサネは辺りを見回す。あわよくば、と思ったがやはりここにトバリの姿はない。こちらはあまり大ごとになっていないようだし、自分だけでも探しに行くべきか。

「……ちゃん。ミサネちゃん?」

「えっ。あ、はい。すみません......少し考えごとをしていました。ど うぞこちらは気にせず」

「ふむふむ、お悩みごとでしょうか。本当に大丈夫ですのん?」 「はい。すみません」

重ねて謝あやまると、ミウミは何か言いたげな顔のまま黙だまって しまった。ナツカゲとハルヤも気遣いの視線を送ってくるが、空気を 読んでくれたのか追求はしてこない。

「じゃあ、ミサネちゃんの代わりに俺がやるべきことをやるよ! まずはアイラさんを止めないと!」

「もう殴ってるけど」

「ほ、本当だ……! えーっと次、次は……話を聞いてみよう!」 ミサネは一歩離れた場所から、ナツカゲたちと話し合うナナシを眺めた。ミサネが背を押さずとも、年の近い友人たちときちんとコミュニケーションを取れているように見える。

笑って、困って、慌てて、意い気き込ごんで。ナツカゲたちの助言やツッコミを受けながら必死に会話し、輪の中に姿。自宅に引きこもっていた頃ころとは全く違う横顔を、じっと眺める。

―私の望みは、叶うだろうか。

いいや、叶えるのだ。ミカドの思う通りにはさせない。

ミサネは胸の前できつく両手を握にぎり締しめる。

「おい。もう少し下がれ、巻まき込こまれるぞ」 ゆらゆらと危あやうい足取りで近付いてきた不良を、ナツカゲが右 ストレートで沈める。

仲間が倒されても他の不良たちは怯えて逃にげ出だす素そ振ぶりもない。 意思を感じさせない動き、虚うつろな目──これまでも見て来た、ウィルスに乗っ取られている状態だ。

「ミサネちゃん、こっちですの!」 ミウミに引っ張られて更に下がる。続々と増加する敵に対し、こち らで対応するのはナツカゲとアキタカの二人だけ。しかし心配をするより早く、彼らは水を得た魚のように動きの鈍にぶい不良たちを殴なぐり倒たおしていく。

ちらと向こうを見れば、ナナシは身み振ぶり手て振ぶりを交えてアイラと会話中だ。自分が助け船を出さずとも、あんなに誰かと話せるようになっている。友達作りだって自発的にできるのに。 どうして胸の中から不安が消えないのだろう。

「空気があまりよくない場所ですわね。ふむ、なかなか煙草たばこ臭くさい。服に臭においが付いてしまいますわ」

かつん、とヒールの音を立ててミサネの隣に人影が立つ。

反射的に見上げると、そこには先程逃げ出したはずの黒ドレスの姿があった。

「どうして貴方がここに……」

「あら、目的なんてわかっているでしょう。そもそもこれだけ操あや つられている方が多いのは、一体誰の仕し業わざだと?」

優雅に微笑むトバリの後ろで、奇き怪かいな笑い声が上がる。

「ッハッハハ! ばらまいてやったァ! bit Moryらは操りやすくていーや!!」

「えっ、えっ? な、なんですかこれ……!?」

ナツカゲとアキタカが倒した不良たちだけではない。今やゲームセンター内にいた全ての客が、虚ろな目をしてミサネたちに視線を注いでいる。

異様な空気に気付いたハルヤが怯えて身を竦め、ナツカゲたちも身構える。出口はハッカーたちの背後にひとつ。非常口も操られた客が 封ふうじている。

「おい、こいつらまだ操られてねーぞ」

「そちらの方々はウィルス対策をされているようで。まあ、無理に操らずともこの程度で充分でしょう。混乱は引き起こせます」

トバリの後ろで、イライラと足を踏ふみ鳴ならす青年。彼の姿にも 無論見覚えがある。

「ノミヤさん……とトバリさん。貴方がたの目的は?」

「ノミヤさんは混乱を呼びたいだけ。私はただの付つき添そいです。 回線切断は私の役目ですからね」

「チッ、こいつらに用はねぇ。先行くぜ」

ノミヤは肩をいからせてゲームセンターから出て行く。続いて身を ひるがえしたトバリの手首に、ミサネは銀色の輪を引っかけた。電で ん子し錠じようのついた手て錠じようの一方を自分、もう一方を相手 へ。ガチャリと音がして、互たがいの手首が繋がる。

「待って下さい」 「たこっずいぶんと手鈴さげきがと手っまいのですね

「あら。ずいぶんと手錠さばきが上手うまいのですね」

「話をしていただけるまで外しません」

「ふふ、いいでしょう。では外へ」

「ミサネちゃん!」

ナナシの呼びかけにも振り返らず、ミサネはトバリと共に出口へ向

かう。

背後の道は、すぐに操られた客たちで埋うまったようだ。友人たち を置いていく罪悪感はあったが、それよりも目の前のハッカーを逃が すまいとする思いが勝った。

「呼んでいますよ。いいのですか」

「貴方と話をした後に戻ります」

「そうですか。ふふ。アナタはずいぶんと私たち寄りの思考をしているよう。自分の望みを最優先とし、そのためならば手段を選ばない。それで誰が不幸になっても構いはしない。そういう部分がありません?」

ゲームセンターを一歩出ると、真夏の暑苦しい空気がぶわりと押おし寄よせた。煙草臭いがクーラーの効いた店内はまだ過ごしやすかったようだ。

ノミヤはさっさと歩き去ってしまったのか、もうどこにも姿がない。目的地があるのかトバリが足を進めるので、ミサネもその隣を行く羽目となる。

「黒幕の正体を教えてください」

「黒幕、とは」

「貴方がたハッカーをまとめる人物です。その方の目的を知りたいのです」

トバリはくすくすと笑って、穏やかな眼差しを注いでくる。

「恐らく、アナタの予想は当たっていますわ」

「確証をいただけませんか」

「本人に確認してみてはいかが。それが正しい行こう為いかどうかは別として、アナタは満足できるでしょう。......ああ、本当に私たちの同類のよう」

建造物の作る日ひ陰かげでトバリが立ち止まる。

「よろしければ、このまま私と同行しますか? あの方は喜ぶと思いますわ」

「遠えん慮りよします」

「そうですか。残念」

ピピ、と小さな音が鳴った。思わず視線を向ければ、外れた手錠が 地面に落ちていく。

「……どうやって」

「回線の切断は得意なのです。電子錠ではお話になりませんわ」

自由になった手でミサネの頰に触ふれると、トバリはそっと微笑んだ。

「気が向いたらいつでもおいでなさい。では」

ヒールの音も軽やかに、黒ドレスの姿が去って行く。追いすがろうにも気力が萎なえて、ミサネはその場に立たち尽つくしたままだった。

覚悟を決めて此こ処こへ来たのに、小さな棘とげに刺さされた程度 でうろたえてしまう。

―もうあまり時間がないというのに。

「ミサネちゃん! 大丈夫!?」

ナナシの声を聞いても、振り返ることができなかった。一度は見捨てた──そう、自分の願望を優先したのだ。危険の中に置き去りにした彼に、どんな言葉をかければいい。

「一人でハッカーと一緒に行くなんて危なすぎるよ。無事でよかっ たぁ」



「ミサネちゃんは考えなしに動く人じゃないよ。何か行動する理由が

あって、やりたいことをやっただけでしょ?でもあんまり危ない真 似は心配になるけど」

「相変わらず、お優しいですね。眩まぶしいくらい変わらない……」 そのままでは、ダメなのに。

振り返れば、そこにはやはり困ったように笑うナナシがいた。 ひとつ、息を吸って。思うままに言葉を述べる。

「私の行動理由を、簡潔にお伝えしていいですか」

「え。うん、はい」

「ナナシさん。貴方が好きだからです」 ナナシの目が限界近くまで見開かれる。その驚きよう愕がくの表情 から目を逸そらし、ミサネはうつむいた。

「……少し、頭を冷やしてきます。気持ちの整理をさせてください」 現実から逃げるように目を背そむけ、歩き出す。行く当てなどな い。だが、早くこの場から立ち去りたかった。

こんなに醜みにくい自分を、これ以上晒さらしていられるものか。 背を丸め、涙を堪えて歩を進める。追ってくる足音も声もない。そ のことが少しだけ救いだった。



「……ああ、おかえり」 「聞いてたらず~いぶんベラベラ喋ってたみたいだけど。いーのかなー」

コトラとキライの出で迎むかえを受けて、トバリはにこりと微笑む。

「私はあの方に言われたとおりに申し上げただけですわ。返答も想定内でしたし」

「ったく、つまんねー展開だな。何がしてェんだ、アイツは?」 イライラと机を蹴ったノミヤに、コトラが疲れた溜ため息いきを吐 はき出だす。

「目的は最初に言われたでしょ。君たちが全く協力的じゃないだけ で」

「コトラさんの言うとおりだね」

闇やみの中から柔やわらかな声が響く。

「ただ、僕の意思に反していても止めたりはしないよ。それは君たち の考えだからね」

ハッカーたちの『秘密基地』へ現れたミカドは、四人に向かって笑いかける。その笑みは、ナナシやミサネに向けるものと完全に同じだ。

「わっけわかんねー。気持ち悪」

「キライ君!」

「あはは、よく言われるから大丈夫ですよ。それじゃ今後もよろしく お願いします」

戻ってきたトバリたちと入いれ替かわるようにして、ミカドは部屋 を出て行く。

「......頭おかしいよな、アイツ。このままプログラム持ち去って独立 しても文句言わねーんじゃねェ?」

「あー、そっちの方が面おも白しろそうじゃん」

「それも良いのではないでしょうか」

ノミヤとキライ、トバリが頷き合う様を見て、コトラはとうとう頭 を抱えた。

「三人揃って何てこと相談してるの……どうなっても知らないからね」

「どうとでもなるさ。そうでなきゃ面白くねェ!」 そうとも。どれだけ天才で、素す晴ばらしいプログラムを組めたと しても。

あんな頭のおかしい人間になるのはこりごりだ。

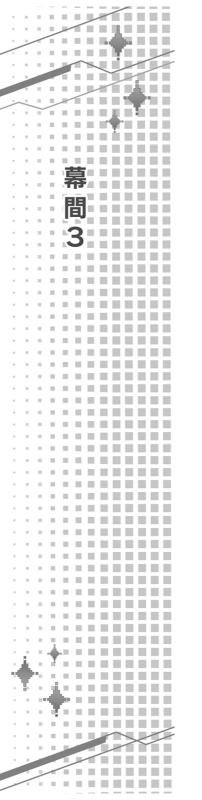

☆フレンド大増ぞう殖しよく作戦その3。 フレンドリスト登録件数の更さらなる増加を目指す。 フレンドの年ねん齢れい・性別・職業は問わず。

☆ミコトミサネ捜そう索さく作戦。

フレンド大増殖作戦と同時進行。

所在不明の少女・ミコトミサネの捜索。

この作戦の優先順位はフレンド大増殖作戦より上とする。

以下に簡易作戦記録を残す。

☆神クマ代シロ 焉エンリ

十五歳さい男性。学生。バンドマン。

アキタカ、アストとバンドを組んでいる。性質:ドライ。

大の犬嫌ぎらい。幼少期に犬に追いかけられた経験あり。

→ 厳選わんわん動画を一いつ緒しよに見る。 結果、ポテテを撫なでることに成功。フレンド登録にも成功。

ミコトミサネの行方ゆくえは知らないとのこと。

☆愛アイ染ゼン 歩アスト

十五歳男性。学生。バンドマン。

アキタカ、エンリとバンドを組んでいる。性質:ホット。

ラリックマグッズをこよなく愛す。

ゲームセンターでラリックマグッズの限定景品ゲットに挑ちよう戦 せん中。

↓ 資金を貸してゲットに協力。フレンド登録に成功。

ミコトミサネの行方は知らないとのこと。

☆九ク條ジヨウ 龍リユウリ

二十三歳男性。バックストリートのボス。

☆赤アカ和ナギ 晶キララ

二十一歳女性。リュウリの恋こい人びと。

ミコトミサネの行方を尋たずねる。

近辺で見かけてはいないが、見かけたら連れん絡らくをくれるとの こと。

発言メモ:

・リュウリ「女は追いかけると逃にげる」

・キララ「追いかけてほしいのが女」

わかるようでわからない。どうすればいいかという質問に対し、アドバイスはなし。自分で考えるという示し唆さか。

最後にフレンド登録をしてくれた。なぜか胸が痛くなる。

フレンド登録者は以上。

今後も作戦を継けい続ぞくしつつ、ミコトミサネの捜索に全力を尽 つくす。



ナナシと別れてから、二日目の夕暮れが訪おとずれようとしてい る。

夕ゆう日ひ坂ざかの頂上に辿たどり着ついたミサネは、西の空に浮うかぶ太陽をぼんやりと眺ながめた。午後五時を回ったが、まだまだ涼すずしくなる気配はない。蒸むし暑あつい大気のせいで、立っているだけでも汗あせが滲にじんでくる。

(ナナシさんは元気にしているだろうか.....)

この暑さでは、気を付けていなければ健康体でもすぐに熱ねつ中ちゆう症しようを引き起こす。いつもは自分が同行していたおかげで、不調の片へん鱗りんを見つけた際に声をかけられたが──。

(倒たおれていないといいのだけど)

浮かんだ思考に苦く笑しようする。これだけナナシを心配するなら、衝しよう動どうに任せて飛び出してこなければよかったのだ。 冷静に考え、事態を予測し、必要な手を打つ。それが目的だったは

ずなのに。

何故なぜ、『好きだ』などと口走ってしまったのだろう。 「……ミサネちゃん? ミサネちゃんですよね。どうしたのですか、

こんなところに一人で」

はっとして顔を向けると、神社の境けい内だいに佇たたずむ人ひと 影かげを見つけた。

この神社に務めるハクヒだ。見み目め麗うるわしい女性なのだが、 猛暑の中でも巫女みこ装しよう束ぞくを着こなし、涼しい顔をしてい るとはただ者ではない。特とく殊しゆな修しゆ行ぎようでも積んでい るのだろうか。

ぼんやりと眺める間に、意外と素す早ばやい足取りでハクヒはすぐ そばまでやってくる。

「顔が真っ赤ですが大だい丈じよう夫ぶですか? 中で休んでいきませんか」

「いえ、大丈夫です。どうぞお気き遣づかいなく」

「そうですか……大丈夫ならいいのですが。もう帰るところでしたか?」

問われて、思わず口を噤つぐむ。

昨日ナナシと別れた後は、結局ミウミの家に泊とめてもらった。だが連日世話になるわけにもいかず、ミウミの誘さそいを辞じ退たいして当てもなく街を歩いていたのだが。

──今夜はどこへ行けばいいだろう。

途と方ほうに暮れる思いを読み取ったのか、ハクヒが眉まゆをひそめる。すぐにふわりと伸のびてきた腕うでが、ごく自然に背を抱だいた。

「心配しなくても大丈夫ですよ。みんなついていますからね」

とんとん、と優やさしく背を叩たたかれて、疲つかれた心が思わず 崩くずれそうになってしまう。

だが説明するわけにもいかない。必然的に、黙だまりこんだまま好意に甘あまえる形となる。

誰だれかに抱きしめてもらえるのが、こんなに心地ここちよかったなんて。

「どうした?」

予期せぬ声が背後からかかり、ミサネは驚おどろいた猫ねこのよう に飛び上がりかけた。

「たっちゃん。巡じゆん回かい中ですか」

「ああ。その子は……先日会った子だな。何か困ったことでも?」 ハクヒに抱きしめられたまま首をひねって声の主を見上げる。

そこには怪け訝げんな表情の警察官が立っていた。見覚えのあるその顔は、夕日坂の交番に務めるタカミヤだ。そうだ、今会いたくない職業ナンバーワンの存在だ。この二人とは、先日、夕日坂で知り合った。ナナシとフレンド探しをしている最中、声をかけてもらって親しくなったのだ。

ミサネは思わず背筋を伸ばして、大きく首を振ふった。

「いえ、大丈夫です。これから帰るところだったので」

「今からか。もう時間も遅おそいが保護者の迎むかえは?」

「ありませんが……」

「では家まで送っていくか」

「いえ! いえ、大丈夫ですから」

数歩下がって腕の中から抜ぬけ出だすと、ハクヒが悲しげな顔をした。

「何かあるなら、何でも話してください。解決のお手伝いができるか はわかりませんが、お話を聞くことはできますから」

「ありがとうございます。......すみません」

頭を下げて逃にげるようにその場から離はなれる。

「おい、一人では.....」

「たっちゃん。今はそっとしておいてあげてください。話したくなったら、きっとミサネちゃんから話してくれます」

ちらと振り返れば、タカミヤとハクヒが並んでこちらを見ていた。 タカミヤはいつもの仏ぶつ頂ちよう面づらで。ハクヒは笑えみを浮か べて、手を振ってくれる。

強ごう引いんに近付くでもなく、黙って見守ってくれる姿勢がありがたかった。同時に、温かな好意に背を向けることが心苦しかった。

小さな会え釈しやくだけを返すと、ミサネは夕日坂から足早に逃と う亡ぼうする。

「お花、どうぞ?」

うつむいた視界の中に、明るい黄色のヒマワリが入はいり込こむ。 思わず顔を上げれば、花を手にした妙みよう齢れいの女性がふんわ りと柔やわらかく笑っていた。

「ミサネちゃん。今日は一人ですか?」

ここは花屋の店先なのだと、ミサネは遅おくれて気付いた。ココア リーを訪れたものの目的地は決めておらず、ふらふらと彷徨さまよっ てここまで来てしまったらしい。

鼻先では相変わらず、黄色いヒマワリが揺ゆれている。その花が似

「……少し、散歩を」

「そうですか。もう時間も遅くなってきましたが、お夕食は家に帰ってから?」

Г.....

素す直なおに頷うなずけばいいものを、またしてもミサネは言いよどんでしまった。

「あら。それじゃあうちで食べていきませんか」

「えっ」

会話を聞きつけたのか、店の奥おくからハルヤがひょっこりと顔を 出す。

「母さん、そんなに簡単に声かけちゃミサネさんも困ってるよ」 「そうかしら。ごめんなさい、嫌いやだったら断ことわってくれるか

なって思ったのだけど」 「いえ、嫌ではないです......。が、急にでは申し訳ないので。......あ

りがとうございます」 頭を下げようとしたミサネの手に、黄色いヒマワリが握にぎらされ

る。 「あの」

「お花を見ていると元気が出ません? うちのお花はね、恋こいの悩なやみによく効くんですよ」

「「「えつ」」」

ハルヤの声に、別の声が二つ重なる。ヒマワリを手にしたまま顔を向ければ、そこには立たち尽つくすロッカとモロクの姿があった。 「こっ、こ、恋ですか? ミサネさんが?」

『こいつは大変だ! しかし他人が口出す問題でもねぇしな、どうすりゃいいんだ!?』

「二人とも、落ち着いてください! ええと、ええと、母さんが言ってるだけなので! 信じないでください!」

おろおろする二人の客をなだめようとするハルヤに対し、チノはにこにこおっとり笑うばかりだ。

「あらあら。どうなのかしら、ミサネちゃん」 問われて、呆ほうけた頭で考える。ヒマワリの微かすかな青あお臭くささが鼻をくすぐる。

恋。恋とは。確かに──ナナシのことを──好きだと言ったが──。

「……ノーコメントです」

否定でなければ肯こう定ていしているようなものだとわかっていながら、ミサネは結局そう呟つぶやいた。もらったヒマワリが、心の中で絡からまった糸を僅わずかにほぐしてくれた気がしたのだ。

確かにナナシのことは好きだが、状じよう況きようはそこまで簡単ではない。好きと伝えて終わるなら、どれだけよかったか。

「そうですか。妙みようなことを言ったのならごめんなさい。お詫わ

びにヒマワリは持っていってくださいね」

近付いて来たチノが、腕を広げてぎゅっとミサネを抱きしめる。

柔らかく温かな気配。今日、誰かに抱きしめられるのは二度目だ。 ささくれ立った胸が、人の体温で静かに溶とかされていく。

「.....すみません」

「謝あやまらなくていいですよ。でも、危ないことだけはしないでくださいね。困ったことがあったらいつでも来てください。私もハルヤも、ミサネちゃんを待っていますから」

「えっ。あ、はい! いつでも来てください!」

腕から解放されたミサネは、四人分の眼まな差ざしを眺めてペこり と頭を下げた。

今はこの優しい人たちに頼たよれない。夕暮れに染まり始めた街の 中へ、振り返らずに歩き出す。

「お嬢じようちゃん、一人~? そろそろ遅いけど送ってこうか?」

道を塞ふさいだ二人の青年は、どこからどう見てもチンピラの風ふう体ていだった。

ミサネは思わず溜ため息いきを吞のみ込こむ。この手のタイプは相手をしないに限るのだ。黙って迂う回かいしようとすると、二人組はわざわざ目の前に回り込こんでくる。

「え~、無視? 傷付くな~。俺おれたち別に悪いことしようってん じゃないからさ!」

まったく。心を読まなくとも百パーセント嘘うそだとわかる嘘を吐 つくとは、頭がよろしくないに違ちがいない。

夕暮れのブレイクパッセージは、昼間よりも更さらに雰ふん囲い気きが悪かった。通りのそこかしこに群れる不良たちは、だるそうに座すわり込こんだままちらちらとこちらを眺め、面おも白しろいことが起きるのではないかと期待している気配だ。

こんなことならやはり、通りへ入った段階ですぐにUターンをすべきだった。空気の悪さを感じながらも、さっさと通りを抜ぬければいいと思ってしまったのだ。

判断の甘さを悔くやみながら、ミサネはこの場を切り抜ける方法を 模も索さくする。

走って逃げるか。会話で誤ご魔ま化かすか。それとも──。

「ちょっとぉ、この子あーしの連れなんですけど」

背後から肩かたを抱かれて、ミサネはその場で硬こう直ちよくした。少々きつめの香こう水すいの匂においと、整えられた派手な爪つめ。顔を見ずとも相手が誰かはすぐにわかった。

「キララさん」

「ね。ってわけでー連れてくけどいいっしょ? そんじゃね」 肩を押おされるまま歩き出せば、不良たちが追ってくる気配はな かった。何かブツブツ言っている声は聞こえたが、どうやら手を出せ ないらしい。

「.....ありがとうございます」

「いーのいーの。でも女子―人とか激ヤバだからね? さっきも向こ うであの子助けたばっかだしさー、気を付けなよ」 角を曲がって細い路地へ入ると、所在なさげに佇んでいた少女が ハッとしたように顔を上げた。 柔らかく波打つ銀ぎん髪ぱつ。長くて重い睫まつ毛げと、美しく 整った顔立ち。一度目にすれば忘れられない美少女が、ミサネを見て ぐしゃりと顔を歪ゆがめる。 「ミサネちゃん!」 抱きつかれたミサネは、目を見開いてようやく相手の名前を呼ぶ。 「ミウミさん.....」 「とってもとっても心配したんですの! ナナシさんも探してましま したし、どこへ行ったかわからないって、みんな大おお慌あわてのド ンドコショで、月の裏側までひとっとび!?」 「アハハ、何それちょーウケる。アズサ、だいじょぶだった?」 「ふぁい」 ミウミの奥に立っていた赤い髪かみの少女はハンバーガーを食べる のに忙いそがしいようだ。大量のハンバーガーが詰つめ込こまれた紙 かみ袋ぶくろを抱かかえた姿にも、やはり見覚えがある。 「アズサさん」 「んぐ」 「ミウミちゃんってば、ミサネちゃん探すって言って聞かなくて ねー。でもヘロヘロだったし? アズサに任せて、ちょっとあーしが 見回ってたワケ」 「そうですか……皆みなさんが……。あの、ミウミさん。そろそろ」 「ダメですっ。もう離しませんのっ! ミサネちゃん、マイプレシャ ス! . ぎゅうぎゅうに抱きしめてくる腕が温かくて、ミサネは途と方ほう に暮れる。一体どうしたら離してくれるのだろう。 「言うこと聞いたげればー? ミウミちゃん、ホント困ってたかん ね。ナナシちゃんも探し回ってたけど、ケンカでもした?」 「私は.....」 ようやく離れたミウミが、赤い目で見上げてくる。 アズサとキララもだ。責めるでもなく、ただこちらの話を聞こうと する落ち着いた姿勢。 「……私は……ナナシさんを、助けたくて」 唇くちびるから言葉が零こぼれると、止めようがなかった。 「助けたいけれど。でも、うまくできるかわからなくて。これでいい のかどうかも。やり直しはできないのに、このままでいいかどうか、 とても不安なんです。怖こわくて、本当に怖くて。もしナナシさんを

助けられなかったらどうしようと、そればかりで......」 堪こらえに堪えていた思いが、堰せきを切ったように転がり落ちて くる。

聞いている側にとっては意味不明の内容だろう。きちんと全てを説明できず、曖あい昧まいな単語ばかりを並べてしまうことにもひどい

罪悪感を覚える。

彼かの女じよらは皆、こんなに優しいのに。 「......ごめんなさい。わけのわからないことばかり」

「いいですとも。ミサネちゃんが話したいことだけ聞かせてほしいのです。苦しかったら、ぜひとも頼ってくださいましまし」

. す。 日 0 % りたり、 と 0 こ 0 繰りて へたこいる 0 & 微笑ほほえむミウミの表情はどこまでも柔らかい。

「んー。あーしも難しいことはわかんないけどぉ、ミサネちゃんってナナシちゃんのこと好きなんでしょ?」

「.....はい。一応」

「アハハ。だったらオロオロすんのもしょーがない。だったらさ、 あーしからアドバイス。『こうなったらどうしよう?』って考えるの やめて、やりたいことだけやるのがいーよ。恋なんてそんなもんだ し?」

朗ほがらかに笑うキララの横で、ようやくハンバーガーを食べ終えたアズサが小首を傾かしげる。

「ミサネ……恋してる?」

「えっ……と……」

「好きと恋は違うのです?」

「恋のが頭おかしいカンジするよねー。イライラしてムカムカして、ふざけんな! って怒おこっちゃったり。でもどんだけ距きよ離り取っても、好きな気持ち変わんないから困るってーか。んで、ミウミちゃんは誰が好きなんだっけ?」

「ひええええっ! 私のことなどどどどうぞお構いなく!」 「んふふ~、好きな子いるんだ? だよねー。んじゃどんどん押して こ。恋した女子は戦車より強いんだし、押した者勝ちだかんね!」

「ほ、ほうほうほほう……なるほど……参考になりますです!」 夏の夕暮れが迫せまる路地裏で、女子だらけのトーク会。しかも年 ねん齢れいにずいぶんと差はあるのだが、不思議と居い心地ごこちの 悪さは感じなかった。

それどころか、心がずいぶんと軽くなったように感じる。不安を訴うつたえれば『何故?』と聞かれるのが当然だと思っていたが、ミウミたちはしなかった。ただこうして談だん笑しようしながら傍はたに居るだけだ。

―無理に話さずともいいのだ。

ただそれだけのことが、こんなにもありがたい。

「あー、やっぱ女子トークたのしー。今日、みんなウチ来ない?」 「ひえっ。ありがたいですが、私は戻もどらねばですので! ミサネ ちゃんを連れて!!」

「そっかー。んじゃまた今度遊ぼ。今度はミウミちゃんの彼かれ氏 し、連れてきてよ」

「カレシ!!? ではないのでして、どうぞご勘かん弁べんを!!」 ミウミがぴょんと飛び上がってお辞じ儀ぎをし、細い腕を搦からめてくる。

「では行きます、ミサネちゃん! キララさん、アズサさん、ありが

とうございましまし!」 「はーハ、またねー。ここまっすぐ行けば明るいとこ出られるから ね、気を付けて!」

「またね」

ミサネも慌あわてて振り返り、手を振っている二人を注視する。

(私は未来から来た人間で)

あなたたちとは文字通り、住む世界が違って。

(用事が終われば帰らなければならなくて)

そうすればもう、二度と会うことはないだろう。

それでも、ここへ来てからの短い時間の中で出会い、言葉を交かわ した。

彼女らはもう、友人だ。

「.....ありがとうございます!」

精せい一いつ杯ぱいの気持ちを込めて声を張れば、思いは届いたようだった。キララとアズサが暗がりで笑う顔が目に入る。

「頑がん張ばれ~!」

届いた声せい援えんを、大事に大事に胸へしまいこむ。

「今夜もお泊まりしてくださいましまし、ミサネちゃん。ミサネちゃんは私の大切なフレンドなのです」

腕にしがみつくミウミに向かって、ミサネは小さく頷いた。

もう逃げるのは止やめよう。支えてくれる友人たちがいるのだ。自 分はきっと強くなれる。

夏の朝日が、今日も眩まぶしい。

ミウミ宅を出たミサネはミウミと共に、スウィートビーチまで足を 運んでいた。ここはその名の通り、浜はま辺べを有する若者向けの観 光地だ。

オシャレな雑貨屋やペットカフェ、アクセサリーショップなどが立ち並ぶ様は華はなやかで、道行く若者たちは誰もが愉たのしげだ。その空気に馴な染じみきれないまま、ミサネとミウミは並んで通りを歩く。

昨晩は結局ミウミと散々他愛もない会話をし、喋しやべり疲れて眠ねむりこけてしまった。トーク内容も好きな食べ物や色、趣しゆ味みなどに終始して有用な会話はしていない。だがそれでよかったと思う。何でもないことを気軽に話し合える友人の存在はとてもいいものだ。

「今日も今日とて太陽さんが頑張っておりますのです……」

汗を拭ぬぐうミウミの顔色はあまり良くない。昨日も暑い中、ミサネを探し回っていたのだから一日程度は休息が必要なはずだ。

「ミウミさん。しばらく休まれては」

「いえ! せっかくミサネちゃんがナナシさんと会おうと思ったのです。責任持ってナナシさんのところまで送り届けねばねば!」

どうやらすっかり保護者のような気分らしい。嬉うれしいのと恥はずかしいのと心苦しい気持ちを胸の中に押おし込こみながら、ミサネは一つ頷く。我わが儘ままを通していたのはこちらも同じなのだ。あ

まり無理をさせないよう、早めに用事を済ませてしまいたいのだが。 せめて日ひ陰かげをと周囲を探した時、不意に奇き妙みような衝し よう撃げきが頭を襲おそった。電流が走るような、冷たい嫌な感かん 触しよくだ。

「痛っ……」

隣となりでミウミも小さな悲鳴を上げている。自分たちだけでな く、周囲の人々も同様らしい。

軽い混乱が漂ただよう中、黙って様子を窺うかがっていると先と同じ痺しびれがもう一度頭を襲った。再び小さなざわめきが起きる。

(今のは一体.....?) 「おい。大丈夫か」

街路樹の作る日陰の下で、青髪の少年が手招きをしている。ミサネが答えるより早く、ミウミがぴょんと飛びはねてそちらへ駆かけ寄よっていった。

「しゃーくん! どうしたのです?」

「探してた」

てっきりミウミを探しているかと思ったが、ナツカゲはこちらを見つめている。

「私を、ですか」

遅れて木こ陰かげに入ると、ふっと暑さが和やわらいだ。太陽光線が遮しや断だんされただけで、一ひと息いき吐つける心地になる。 「あいつに手伝ってくれって泣きつかれて」

「そう……ですか」

やはりナツカゲは人がいいのだろう。いくら暇ひまでもこの暑い中、わざわざ電車を使ってこんなところまで来るのだから。 「ナナシさんには、落ち合う場所を伝えておいたはずなのですが」

「ナテンさんには、洛ら言つ場所を伝えておいにはりなのでりか」 「お前が迷子になると困るからここで見ててくれって」

「は」

「砂すな浜はまで待ち合わせなんだろ。ここが入り口だから、通り過ぎないか見ててくれって」

そんな頼たのみをする方もする方だが、聞き入れるのもどうなのだ。ナツカゲの律りち儀ぎさに笑ってはいけないと思いつつも、つい つい口元がほころんでしまう。

「ありがとうございました。 ミウミさんを連れ回してしまってすみま せん」

「ノン! 私が同行したいとワガママ申し上げたのですから、ミサネちゃんは悪くアリマセン!」

「連れん絡らくなしで突とつ然ぜんいなくなるのは悪いだろ。あんまり心配かけんな」

怒っているわけではない。だがナツカゲも心を砕くだいてくれたことが、眼差しから伝わってくる。

ミウミとナツカゲ。それに夕日坂やブレイクパッセージで出で逢 あった多くの人々が、自分を心配し、気遣ってくれた。今や見知らぬ 他人ではないのだ。ナナシに『友達を作れ』とけしかけていながら、 わかっていなかったのは自分の方で。

一いつの間にか、友達が増えたのだ。

「……ご迷めい惑わくをおかけして本当にすみませんでした。ありが とうございます」

ミサネが深々と頭を下げると、ナツカゲが少し驚いたように目を見 開いた。

「謝んなくていいから、早く行ってやれよ。待ってんぞ、あいつ」

「はい。ミウミさんもありがとうございました」

「ノープロブレム! いってらっしゃいミサネちゃん!」 優しい友人たちに手を振って、ミサネは砂浜へ続く階段を下りてい <。

もう迷ったり逃にげ出だしたりはしない。ひとりで全てを背負う必 要もない。詳くわしいことは話せなくとも、支えてくれる友達がこれ だけたくさんいるのだ。

(ひとりじゃ、ないから)

靴くつ裏うらが砂を踏ふむ。

白い浜辺に、人ひと影かげはまばらだった。海水浴場として開かれ ていないからか、それともまだ時間が早いのか。

肝かん心じんの姿は──なぜかどこにもない。

このままここに居続けてよいものだろうか。しばし悩んだ後、一度 ミウミたちの元へ戻るかと歩き出そうとした時、砂浜を懸けん命めい に走る足音が聞こえた。

「ヒエッ、あわっ、ミ、ミサネちゃん! お待たせ!!」

「ナナシさん」

息を切らしているナナシと向き合う。顔を見るのは二日ぶりか。過 去へ来てから、こんなに離れていたのは初めてだ。

「ご、ごめん。ちょっと絡まれちゃって、置いてくるのが大変

で.....」

「絡まれた……?」

「ああ、もう大丈夫。話をつけて来たから。ミサネちゃんの方が大事 だしね!」

きっぱりと言い切ったナナシが、ぎゅっと手を握ってくる。その予 想外の力強さに、ミサネは思わず目を瞬まばたいた。

「ナナシさん?」

「......あのさ。ミサネちゃん、ごめんね?」

「何故ナナシさんが謝るのですか」

「俺のせいだろうと思って」

「いえ……私は私自身のことで悩んでいるので。ナナシさんが気に病 やむ必要はありません。私の方こそご心配をおかけしてすみませんで した」

"ポツリ,, への呼びかけを無視し、連絡すら遮しや断だんした相手を どんな思いで探し続けたのだろう。少し日に焼けた顔を見ながら、ミ サネは改めて罪悪感に襲われる。

「あっ、謝らなくていいんだよ。俺が勝手に探し回ってただけだか

ら。でもミサネちゃん、この時代に帰る家ってないでしょ? 昨日ミ ウミさんから連絡が来た時は、ホントにホッとしたよ」 「昨日も一昨日おとといも、ミウミさんの家に泊めてもらいました」 「うん、聞いたよ。俺に会いたくないとか、俺が嫌きらいになったと かならそう言ってくれれば探したりしないし、連絡も取ろうとしない から。今度からそうしてね!」 そんな言い方は卑ひ怯きようだ。だがミサネは一いつ旦たん感情を 押し込んで、緩ゆるく首を振った。 「……もう、勝手にいなくなったりはしません。今度からちゃんと、 一人になりたい時は行き先を伝えていきます」 「よろしくね。じゃあ、仲直りできるかな?」 「仲なか違たがいをしたつもりはありませんでしたが」 「よかった!」 ようやく手が離れ、ナナシは海へ視線を向ける。その横顔が、心な しか少し大人びたような気がする。 「俺さ。ミサネちゃんがいない間、あちこち歩き回ったんだ。ミサネ ちゃんを探しながら、友達作りをしたりね。その時あのハッカーの人 たちにも会って、色々話を聞いたんだよね。黒幕? の目的が全人類 をハッキングすることだとか、ハッカー? はそれを望んでないと か。でもとにかくミサネちゃんに会いたくてさ。まずは探そうって 思って. 「……あの、今さらっと重大なことを言いませんでしたか」 「え、どれだろ。ハッカーの人たちに会ったとこ?」 「いえ、黒幕の目的が全人類のハッキングという……。そういえば先 さき程ほど、頭に電流が走るような衝撃がありましたが」 「ああ、それはね。ハッカーの人たちが黒幕の人を裏切って、個人で 全人類のハッキングを行おうとしたみたい。でも黒幕の人が怒って、 途と中ちゆうで止めたのかも」

自分がナナシの傍そばを離れている間に、状況がずいぶんと進んでいたらしい。もう少し詳しく話を聞こうと口を開きかけた時、ミサネはこちらへ近付く気配に気付いた。

「だからさー、人探しよりこっちの話の方が重要じゃんって散々言ったのに? 聞いてないのそっちだし」

現れた人影は三つ。思わず身構えたが、どれも見覚えのある顔だ。

不ふ登とう校こう児じ童どう、キライ。カフェ店長のコトラと、黒ゴシックドレスを着たトバリ。こうして並ぶと圧巻の曲くせ者もの揃ぞろいだが、ハッカーたちの様子が先日とは違う。どうも覇は気きというか、目的意識が感じられない。

「上で待っててって言ったよね、俺!?」

「ウルセー、待ちくたびれたから来たんだよ。待たせるなら喫きつ茶 さ店てん代ぐらいよこせー」

「ごめんね、キライ君が暑くて待つの嫌になっちゃったらしくて...... 涼しいところ入ってお話する?」

「そんなに長く話し合うことなどないと思いますが。伝えることだけ

伝えて退散すればよろしいでしょう?」 キライとトバリはナナシに負けず劣おとらずのマイペースぶりである。コトラはどうにか場を纏まとめようとするのだが、空気のような扱あつかいぶりがまた涙なみだを誘う。

「黒幕を裏切ったというのは……?」

「そりゃつまんないからだし。アイツの考えてることも喋ってること も意味わかんない、人類の意思の終一がどうとか言っててき。

も意味わかんない。人類の意思の統一がどうとか言っててさ」 「それは貴方あなたがたの目的とは違うのですか」

「違一う。似たようなモンだけど、根本的なアレから全ッ然違うよ。

だからこっちで好き放題やらせてもらおうと思って………」 急に言葉が途と切ぎれた。あまりの不自然さに、ミサネは思わずキ

ライの顔を覗のぞき込こむ。 それまで生意気そのものといった顔と口調で喋っていた少年は、な ぜか完全に動きを止めている。

「あれ、キライ君? おーい。......おかしいな。これ、ノミヤ君も同じ状態になったよね?」

コトラがおろおろしながらキライの肩を叩いてみるが、やはり反応 は薄うすい。見ているだけのトバリは相変わらず落ち着いた様子のま ま、目を細めて笑う。

「そうですわね。恐おそらく、あの方が口くち封ふうじをされているのでしょう。幾いくら寛かん容ようであっても、やはりあのプログラムを好きに使われては困るようで」

「あの方とは誰のことですか」

「まぁ、直球ですのね。前に質問された時、お答えできないと申した はずですが……。ウフフ、いいでしょう。私たちに指示を下していた のはミカドさんですわ」

ナナシが息を吞のむ音が聞こえた。

予想していた答えとは言え、ミサネ自身も直接耳にしてしまうと心臓が大きく跳はねた。

間ま違ちがいであれと思っていたわけではない。ただ、確定した現 実を前にするとやはり心が痛かった。

黒幕。ラスボス。──彼かれは『敵』なのだ。

「貴方たちとの目的の違いとは、何だったのですか?」

「そうですね……強しいて一つ挙げるとすれば、彼が人に対して優しすぎたことですわね。他人に迷惑を掛かけることを何より嫌っている上、自分の存在すらが他人の迷惑と考えているようで……うふふ、なかなか読めないお方でした」

ミカドを裏切ると決めたから、これだけすらすらと情報を吐はき出だすのだろうか。トバリの変わり身の早さにミサネは思わず嫌けん悪お感を覚えた。

元々彼女らはミカドに忠ちゆう誠せいを誓ちかっていたわけではないだろう。ただ利害の一いつ致ちする面があって手を組んでいただけのはず。仲間と呼べる間あいだ柄がらではないとわかってはいるが。「貴方たちが裏切ったということは、あの人はまた一人なんですね」

「そういうことになります。あの方と長く付き合いを保つのは、どんな人間でも不可能ではないかと。あの方には人として最も大事なものが欠落していますわ」

思わず咎とがめる眼差しを送ってしまったが、トバリはさらりと受け流して笑うだけだ。

「……なぜ、わざわざこちらに接せつ触しよくしてきたのですか」 「私たちはあの方を裏切った身の上。あの方が望む世界を私たちは望

んでいない。ゆえに、アナタがたが虎こ穴けつに飛とび込こむつもり ならこちらとしてもありがたいのです。私たちではとても、あの方に

太刀たち打うちする気力はありません。どうぞ頑張って下さいませ」 優ゆう雅がに一礼すると、これで話は終わりだとばかりにトバリは 一人で歩き出す。

「あっ、ちょっ、もー! キライ君、歩ける? しょうがないな、おんぶしていくしかないか……お騒さわがせしてごめんね。おじさんとしてはさ、あの人に近付かない方がいいよって思うんだけど。あの人ほど何をするかわからない人間はいないって言うか……全てが読めないから」

「よく存じてます」

「そっか。それでも行くなら……頑張ってね。ごめんね、ダメな大人 で」

コトラはキライを苦労して背負うと、すでに姿の見えなくなったト バリを追って砂浜を去って行く。それにしても、彼はハッカーという イメージから程ほど遠とおい人物だ。

その背を眺めていたナナシが、思い出したように呟く。

「コトラさんは管理プログラムをハッキングしようとしたことがある んだって。でも侵しん入にゆうがバレて捕つかまるかと思ってたら、

ミカドお兄さんが来て勧かん誘ゆうされたって」 「他の方たちも同じような状況なのでしょうか」

「うん、そうらしいね。手先が欲ほしかったってことなのかな……」 ナナシの口調も表情も冷静そのものだ。漂ただよう雰囲気はいつも 通りふんわりとして摑つかみ所どころがない。

「……一度帰りましょうか、ナナシさん。ミカドさんに話を聞かなければ」

「うん! ミサネちゃんとーいつ緒しよに帰れるなら嬉しいよ」 満面の笑みが夏の日差しに映はえる。

ナナシの考えていることが、ミサネにはわからない。 わからないけれど──信じると、もう決めたのだ。

「ミカドお兄さん、今日は帰ってくるかな」

からん、と氷の崩くずれる音が響ひびく。

二つのグラスにサイダーを注ぐナナシは、相変わらずのほほんと 笑っていて緊きん張ちよう感の欠片かけらもない。

「帰ってこないはずはないと思うのですが。ミカドさんもこちらの状況は把は握あくしているでしょうし、私たちが会いたがっていることもわかっているかと」

駄だ菓が子しを盛りつけた皿を手に、ミサネはキッチンを出てリビングのソファへ向かう。

昨日、昼過ぎに自宅へ戻った時にはミカドの姿は消えていた。二人でゆっくり過ごしながら一晩が経たち、朝になってもまだ帰ってこない。

状況を考えればすぐにでもミカドと接触したいところだったが、疲つかれ果はてたナナシを引き連れて外を探し回るわけにもいかず、向こうから連絡が来るわけでもなく。

(最終決戦を前にして、束つかの間まの休きゆう暇かを取っている気分.....)

それほどにのんびりとした空気が流れている。今も昼食前におやつを食べようとナナシに誘われ、思わず頷いてしまったところだ。 「こんなにゆっくりしていていいのでしょうか」

「大丈夫じゃないかな。ミカドお兄さんならきっと戻ってきてくれるはずだし。はい、ミサネちゃんもどうぞ」

渡わたされたサイダーのグラスはよく冷えていて気持ちがいい。ここしばらくは忙しく炎えん天てん下かを走り回っていたので、ここまでだらだら過ごす時間は久しぶりだ。

「ナナシさんは体力が戻りましたか」

「うん、かなり! 昨日早めに戻ってゆっくりしてたおかげだね」 「頭も働いているようですし、問題はなさそうですね。もしミカドさ んが昼になっても戻ってこなかったら、探しに行きますか」

「うーん。探し回っても、ミカドお兄さんが会いたくない時は会えない気がするんだよね。だから待ってても大丈夫だと思うよ」

「では、ミカドさんと会う前に情報の整理をしましょうか」 これまでに起こった出来事の数々と、現状。お互たがいに認にん識 しきをすり合わせておくべきだ。

「じゃあ、そうだな.....ハッカーの人たちとミカドさんの目的は一致 してないって言ってたよね」

「はい。ハッキングを行うという点で一致しても、それ以外の目的部分で食くい違ちがいが起きていたようですね。ミカドさんの目指すところは……」

「全人類の意思の統一。これにどんな意図があるかはわからないけれ ど。……ミサネちゃん、聞いてもいい?」

「なんでしょう」

「ミサネちゃんは、未来からミカドお兄さんを追いかけてきたの?」 そう。黒幕がミカドとわかった今でも、ミサネはまだナナシに隠か くしていることがある。ナナシの問いかけは当然だ。

口を付けたサイダーがしゅわしゅわと喉のどを灼やく。刺し激げきで潰つぶれていきそうな言葉をどうにか拾い上げ、思い切って口から叶き出す。

「そういうことになります」

「ミカドお兄さんとは知り合いだったんだよね」

「はい.....」

「だったら、ミカドお兄さんの目的がわかったりしないかな?」「……私にも、あの人のことはよくわからないんです。どんなに頑張っても、あの人を理解できることは……ないかと」 光の中へ消えて行った背を思う。

ただ、引き留めたい一心で追いかけてきた。彼が望んでいなくと も、自分がそう望んだから。

「私のやっていることは本当に正しいのでしょうか.....」

「ミサネちゃんが正しいと思ったのなら、それは正しいんだと思うよ。俺はね!」

いつの間にかうつむいていたミサネは、再び顔を上げてナナシを正視する。

「ナナシさんは、真実を知る覚かく悟ごはありますか」

「真実……?」 「ミカドさんが何故このようなことをしているか、全てを知っても後 こう悔かいしないと言えますか」

からん、と砕くだけた氷が鳴る。短い沈ちん黙もくを置いて、ナナシは笑みを深めた。

「俺はミカドお兄さんのことが好きなんだ。ミサネちゃんと同じぐらい大切だし、もしミカドお兄さんが誰かを困らせるようなことをしようとしているなら、どうしてか話を聞いてみたい。怖がらなくても大丈夫だよ、ミサネちゃん」

そうか、自分は怖がっていたのか。

ナナシに言われて、ミサネは手の震ふるえを自覚する。

恐きよう怖ふを隠すようにぎゅっと握って力を込めた時、玄げん関かんの戸の開く音がした。

躊躇ためらいなく近付くいつもの足音。やがてリビングのドアから、見覚えのある姿がひょっこりと顔を出す。

「やあ、こんにちは。二人とも元気かい?」

いつもと全く同じ笑みを浮かべて、ミカドはリビングへ入ってくる。その動作に合わせて、ナナシとミサネは思わず腰こしを上げた。「ミカドお兄さん! 聞きたいことがあるんだけど、ミカドお兄さんって黒幕!?」

空気を読まないとはこのことか。顔を合わせて三秒で直球を投げつけたナナシに対し、ミカドは相変わらず穏おだやかな笑みを浮かべて額く。

「そうだね。どの辺りまでわかっているか、聞いても?」

「ハッカーの人たちと方向性の違いで解散して、お兄さんが世界統一 しようとしてるところまでは知ってる!」

「なるほど......。じゃあ、まだ解消できていない謎なぞがあるはずだ よね?」

黒幕であることを指し摘てきされても、ミカドが動どう揺ようする 気配は一いつ切さいない。いつも以上に落おち着つき払はらった態度 は不ぶ気き味みとすら言える。

だがナナシも落ち着いたものだ。ミカドを前にして冷静さを保って

いる。

「……そうだ。ハッカーの心が読めなかったんだ。俺が心を読むために遣つかうのは、俺に見える数値。つまり、管理プログラムとは全くの別物なんだけど」

「うん、そうだ。じゃあ、そろそろ答え合わせをしようか」

「……ミカドさん」

思わず声をあげたミサネを見て、ミカドは目を細めて笑う。

「ミサネちゃんは嘘が嫌いだろう。大丈夫だよ。……ハッカーが特別な干かん渉しようを受けない仕様になっていたのはね、色々手伝ってもらう時に不都合かと思ったからさ。それでも完かん璧ぺきなガードは施ほどこしてなかったけど」

「管理プログラムによる防ぼう壁へきではなかったってこと?」 「そもそも管理プログラム自身も俺にしかわからないように組み立て てあるしね。あれは俺が普ふ段だん見ている世界を、そのままプログ ラムに落おとし込こんだものなんだ。これで謎は解けたかな?」 「うん! ミカドお兄さんにも俺と同じものが見えるんだね」

「そうだよ。それにしても、見た目と名前、それに市民籍せきのデータまで全部変えたのに、なんでバレちゃったのかな。やっぱり俺の気持ち悪さは隠せないってことかな?」

ミカドの笑みを見ながら、ミサネはとうとう堪えきれずに声を上げる。

「何故……!」

「それじゃ、自己紹しよう介かいをし直そうか。折せつ角かくだから 昔みたいにね」

不意に奇妙な光がミカドを包つつみ込こむ。目を焼くほど眩しくはないのだが、一いつ瞬しゆん目を瞑つぶった隙すきにその姿は変へん 貌ぼうを遂とげていた。

片目を隠す白い髪。白いコートに覆おおわれた肉付きの悪い細身の 身体。耳に装着された、ウサ耳みみに似た尖とがった黒い改造ビット フォン。

その顔は、目の前にいるナナシとあまりによく似ている。

「俺はナナセ・ヨシ。みんなにはゴミ、クズ、ウジ虫、モヤシ、ホコリ、プランクトン、カス、その他た諸もろ々もろと呼ばれていたから、キミも好きな名めい称しようで呼んでくれよ」

ミカド──ナナセは、目を細めて笑ってみせる。

「......えっ。えっ!? 俺!?」

ナナシの驚きも無理はない。従兄弟いとこだと思っていた相手が、 成長した自分そっくりの姿で目の前に現れたのだから。



―しかし、過去の自分に会うことは本来厳重に禁じられている。その禁を易やす々やすと踏み越こえたナナセに、ミサネは強い怒いかりを覚えた。

「ここまでする人ではないと思っていました。......何故、正体を明か したのです」

「過去の僕ぼくにこの事実を伝えたらこれからキミたちはどう動くのか、僕ぼく自じ身しんが気になったからさ。そうだ、過去の僕にも伝えておこう。未来の人物が過去の自分に干渉すると、未来の物事を大

きく変えてしまう可能性が高い。これを未来の改変と呼ぶんだけど、 ある方法を使うと未来の消去さえ行える」

視線を向けられたナナシは、まだ動揺を残しながらもしっかりとナナセを見返した。

「未来の消去……?」

「僕の存在がなかったことになる……要するにキミの未来がなくなるかもしれないということだね。どの程度なかったことにできるかは、僕自身が試ためしたわけではないから不確定だけど。僕がこの時代へ来て行ったことに関しては、多分全部なかったことにできる。世界は僕がここに来る前の状態へ戻るんだ」「その方法って」

「文字通り、僕を消すことだよ。世界は整合性を保つように作られているからね。僕が作った穴なんてなかったように、すぐに埋うまって痕こん跡せきを消してしまうのさ。どちらにせよ、僕の存在なんていうのはあってもなくてもいい。むしろない方がよかったってことは、この状態を見れば見当がつくんじゃないかな」

さしものナナシも言葉を失って黙だまり込こむ。情報が多すぎて整理しきれないのだろう。

ナナセの真意は不明だ。語られた内容を額面通りに受け止めれば、 『自分を止めるためには自分を殺せ』と刃やいばを突つきつけている に等しい。

全人類の意思の統一―その真意をまだ語っていないのに。

「さて……僕は307タワーの頂上で待っていようかな。頂上の管理室へはキーがないと上れないから、キミたちに一つ渡しておくね」細い指に差し出されたキーを、ナナシが慌てて受け止める。やはりその真意は窺うかがい知れない。

「……ナナセさんはどうしてわざわざ、追うための道まで提示してくれるのですか」

「ミサネちゃんほど長い期間、僕を構ってくれた人は初めてだったからね。他にいいお礼の仕方を思いつかなかったんだ」

「お礼、ですか。これが」

「気に入らなかったらごめん。それじゃ、先に行くね。もし追ってこなければ、僕は管理プログラムを使って全人類の意思の統一を実現させる。ナナシ、キミがどうするのかをタワーの頂上で聞かせてくれ。 僕はどんな結末も受け入れよう」

白コートの裾すそを翻ひるがえし、ナナセはリビングを軽かるやかな足取りで出て行く。

玄関の戸が閉まる音を最後に、重い沈ちん黙もくが訪れた。ナナシはすでにいつもの微び笑しようを浮かべ、困ったような眼差しを投げてくる。

「ミサネちゃんが俺に隠してた理由って、これなのかな」

「.....はい」

「確かに隠したくもなるよね……本当は会っちゃいけない相手なんだし。ええと、それでこれからどうしよっか」

ミサネは大きく一つ深呼吸をした。ついにここまで来てしまった。 もうあまり時間はないけれど、諦あきらめるにはまだ早いのだ。

最後まで足あ掻がかないなら、何のために自分はこの時代へ来たのだろう。

「ナナシさん、友達はどのぐらい増えましたか」

「えっ? ええと、何人だったかな。数えてないけどかなり増えたよ。ねえ、ミサネちゃんはどうして友達を増やそうって言ってたの?」

何度も尋たずねられた問いだ。もう答えを濁にごす理由もないだろう。

「……私の知ってるナナシさん。未来のナナシさんがあんな風になってしまったのは……あるものが欠落しているからなんです」 「あるものって?」

「言葉では表しにくい、大切なものです。それを手に入れるために友

達を増やしてほしくて。今まで説明せず、すみませんでした」

「謝らなくていいよ。俺も友達が増えて楽しかった! でも、その 『大切なもの』? が手に入ったかどうかわからないけど。とにかく 行こうか」

ナナシの差し出した手を、ミサネはじっと見つめる。

この手を取って307タワーへ向かえば、全ては終わる。果たして望みは叶かなうのか。やり残したことはないのか。不安と焦しよう燥そう感かんがじわじわと胸を圧あつ迫ぱくし、その場に立ち尽くしてしまう。

「大丈夫だよ、ミサネちゃん」

手に重ねられる、温かな手。

「俺を信じてくれる?」

迷った後、ミサネは頷いた。

一ナナシと共に、ナナセを追いかけよう。

外出準備をして自宅を出たナナシとミサネは、すぐさま異変に気付いた。

街が、あまりに静かだ。

ブルーサンストリートには人が溢あふれているのに、誰だれ一人ひとりとして会話をしていない。ただぼんやりと誰もが道に立ち尽くしている様は、異様を通とおり越こして恐怖を覚えるほどだった。

「これは……」

道へ踏ふみ出だしてすぐ、見覚えのある姿が目に入る。長い睫毛、 天使のような白磁の肌はだ。どこにいても目を引きつける美少女が、 日の当たる道路際に佇んでいる。

「! ミウミさん!」

慌てて駆け寄ったが、何の反応も示さない。うつろな目はミサネを 捉とらえず、ただぼんやりと虚こ空くうを眺めるばかりだ。

「これは管理プログラムを使って意識を完全に乗っ取った状態、なのかな」

「かと思います。急いで307タワーへ向かいましょう。早く……未

来のナナシさんのところへ行かなければ」 「うん! ミウミさんを日光に当てたままは危ないから、とりあえず

マンションの影かげへ移動させて……よし。行こう!」

二人分の足音が、凍こおり付ついた街中に響く。車も人も、完全に動きを停止していた。信号機や電子広告がひっきりなしに明めい滅めつを繰くり返かえすだけの光景はあまりに異質だ。

誰も笑わない。喋らない。動かない。意思を奪うばわれて立ち尽く す人々が、幸せそうに見えるはずなどない。

─こんな世界が、ナナセの望むものなのか。

胸の痛みを堪えながら、ミサネはナナシと共に307タワーへ入り込む。

そこにも不気味な沈黙が広がっていた。大勢の観光客やビジネスマンが人形のような無表情を顔に張り付け、そこかしこに林立している。館内に流れ続ける明るい曲が場ば違ちがいな雰囲気だ。

エレベーターホールにも、開いたエレベーターの中にも人は多い。 乗っていた人々の手を引いて全員を外へ出し、ナナシとミサネは二人 きりで乗のり込こむ。

「最上階、だったね」

階数ボタンの下に開いた鍵かぎ穴あなヘナナシが鍵かぎを差さし込こみ、現れたタッチパネルを操作すると、すぐに小さな振しん動どうが響いてエレベーターの上じよう昇しようが始まった。

短い沈黙。あの虚うつろな眼差しの人々が目に入らないだけで、少 し肩の力が抜ける。

「大丈夫? ミサネちゃん」

「はい。……すみません、少し動揺しました」

「仕方ないよ。でもまだニュースにはなってなかったみたいだし、異変が起きてるのはこの辺りだけじゃないかな。タワーにも一番近いしね」

だとすれば、意識を奪われる人々は時間経過と共に増えていくはずだ。──急がなければ。

上昇が止まり、ドアが開く。外は一面の黒。壁へき面めんに取り付けられたディスプレイが僅かな光源となって、天てん井じようからぶら下がるコードや鉄てつ柵さくを映し出している。

ただのまっすぐな通路だ。奥に何があるかわからないが、ここまで来て帰る意味はない。ミサネとナナシは頷き合うと、同時に一歩を踏み出した。

「この奥にナナセさんがいるのでしょうか」

「待っててくれるといいんだけど。……って、ミサネちゃん! ストップ!」

「え?」

ナナシに肩を摑つかまれた途と端たん、指先にばちんと強い衝撃が 走った。

「ウィルス……!」

「うん。今解除するから下がってて」

それは通行を阻そ害がいするためにばらまかれたものではなく、単にナナシの力を測るために置いておかれたオブジェなのだろう。現にナナシはほんの僅かな時間でウィルスを解読し、無力化に成功してしまう。

「これまでとは少しパターンの違うウィルスだけど、大丈夫そうだ。 行こう」

差し出された手を握る。始めは自分が摑んで引っ張るばかりだったのに、いつから逆になったのだったか。まっすぐに前を見み据すえる背中が、不思議なほど大きく見える。

暗い通路を進むたび、ウィルスが道を阻はばむ。それらを丁てい寧 ねいに処理しながら進み続け、ようやく行き止まりが見えて来た。

あの扉とびらの奥にナナセが待っている。たった独りで、そこにいるのだ。

「……この先が、管理室ですね」

ミサネが足を止めると、ナナシも不思議そうな顔をして立ち止まる。

「どうしたの、ミサネちゃん」

「謝りたいことがあるのですが、聞いていただけますか」

「うん。でもミサネちゃんが俺に謝ることなんてないと思うけど な!」

「いえ。私は多くの隠かくし事ごとをしていました。嫌われても信用されなくなってもいい。貴方が世界から消えるのが何よりも恐ろしくて。......本当にすみません」

「やっぱり謝ることじゃないと思うけど。ミサネちゃんは、どうして 俺のためにそこまでしてくれるの?」

「それは先日言った通りです。......口に出すの、結構恥ずかしいんですよ」

─貴方のことが好きだから。

「だから……怖いんです。この先へ行くのが」

「どうして?」

ナナシの穏やかな声を聞いても、顔を上げられない。深くうつむい て、胸の中に渦うず巻まく不安をようやく口にする。

「ナナシさんはきっと、人類を救うためなら自分の命すら投げ出して しまう。存在が消えることすら恐れないでしょう。私はそれがどうし ても、嫌で」

このまま進めば、結果が出る。

これで正しかったのか。間違っていないのか。あと僅かで現実が明らかになると思うと、あまりの恐怖に足が竦すくむ。

「ナナセさんを止められるのは、きっとナナシさんだけです。で

も.....」

言いよどんだミサネの目の前に、発光するディスプレイが差し出される。そこに表示されているものがナナシのフレンドリストだと気付くまで、少し時間がかかった。

先日までと比べものにならない数の名前。数度のスクロールでは追

いつかないほどだ。人数にして四十人は超えているだろう。

「こんなに.....」 「ミサネちゃんを探している間、すごくたくさんの人が協力してくれ たんだ。俺が頼んでないのに友達になってくれたりね。そんなのって

初めてで、俺みたいなのにそこまでしなくてもって思ったけど、みんなミサネちゃんのためにフレンド登録してくれたんだよね。だから、

ありがとう!」

「いいえ。いいえ、違います。これは貴方の」 「ミサネちゃんがいなかったら俺は今だって引きこもりのままだった よ。俺みたいなゴミクズは存在する価値もない、いつ消えてもいい。

名前も中身も存在しない、文字通り名無しのままでいいってずっと 思ってたのに。ミサネちゃんを探してる時はそんな気持ちも忘れて、

とにかくもう一度逢あいたいって必死だった」

繋つないでいた手に、もう片方の手が重なる。機械や無機物ではなく、血の通う人の手の温かさ。

「泣いて笑って走って、こんなの生まれて初めてだった。息が切れて 心臓が痛くて、叫さけび出したい気持ちで。無む我が夢む中ちゆうで 何もわからなかったけど、今ならわかるよ。俺は友達になってくれた

人や、大好きなミサネちゃんから心を教えてもらったんだ」 不意に視界が歪ゆがむ。瞬またたきをした拍ひよう子しに頰ほおを

伝った感触で、自分が泣いていることにようやくミサネは気付いた。 「わっ、わっ? ご、ごめん。変なこと言っちゃった? 大丈夫?」

「……謝らないで、ください。……すみません。私、貴方のことを考えるとこうなってしまうんです。気にしてしまうし構ってしまう。勝手に認識して、関わろうとしてしまう。貴方が好きだから、不幸も幸

福もみんなみんな分けてほしい」

「………俺が一番困ることだ」 「知ってます」

「でも今は嬉しいよ」

ふわ、と身体からだが柔らかい感触に包まれる。

「ありがとう、ミサネちゃん」

一この人なら、きっと世界に残ることを選んでくれる。

堪えきれない涙をこぼしながら、ミサネはナナシを抱きしめる。

間違いであってもいい。未来に続いてくれるなら構わない。ナナシがこの世から消えなければ、それでいいのだ。

待って。消えないで。ここにいて。

伝えられなかった思いが、今ならきっと伝わる。

「.....ありがとうございます、ナナシさん」

抱きしめられたまま、ミサネは子どものように泣き続けた。

泣いて泣いて泣き続けること数分。ようやく離れた時には目も頰も 熱くて痛い。

こんなに泣いたのはいつぶりだろう。きまりが悪すぎてナナシの顔 を見られない。

「......すみません。お恥ずかしいところをお見せしました」

「いいよ。俺も色々喋って、ちょっと恥ずかしいし……」 ちらりと視線を合わせると、照れ笑いが返ってきた。

「じゃあ、行こっか」

差し出された手を、ごく自然に取る。これまでまとわり続けてきた 恐怖は、いつの間にやら霧む散さんしていた。

「行きましょう」

数分先の未来を目指して、二人は足を踏み出す。

扉の先は重苦しい闇やみ色に染まっていた。

壁面を埋うめ尽つくすモニター群。何本ものコードが蜘蛛くもの糸のように壁かべを這はい回まわり、強い圧迫感を与あたえてくる。

佇む人影はたった一つ。白いコートの後ろ姿がふわりと振り返って 微笑んだ。

「やあ、過去の僕とミサネちゃん。来てくれたんだね」

ミサネはぎゅっとナナシの手を握る。 もう迷いは捨てた。あとは辿り着いた現実と向き合うのみだ。

「……さて、そうだな。じゃあ、少し過去の話に付き合ってもらおうかな」

こちらの内面を全て見み透すかすような目をして、ナナセはいつも と同じ調子で話を始める。

「過去と言っても、ナナシ、キミにとっては未来の話になるね。過去の僕が未来に希望を持ってるとも思えないけど、聞きたくなければ耳を塞ふさいでくれ」

「聞くよ。えーと、ミカドお兄さんって呼ばない方がいいのかな?」 ナナシの言葉に、ナナセが少し意外そうな顔をする。

「呼びやすいように呼んでくれていいよ。僕はキミをナナシと呼ぶし」

「じゃあミサネちゃんみたいに、ナナセさんって言おうかな!」 「いいよ。……まず管理プログラムについてだけど。僕は大きくなっ てからプログラマーとして働いていて、偉えらい人の依い頼らいで管

理プログラムを作ったんだ。最初はそこまで大それたことにプログラムを使うとは思っていなかった。でも偉い人たちはそれを使って、

人々を縛しばり上あげるような社会形態を作ってしまった。もちろん、僕に無断でね」

ナナセが目を瞑つぶる。悔くいているような仕草にも見えたが、ミ サネは知っている。彼は、ミサネの知る未来のナナシは、その場に見 合う感情を真似まねるのが上手うまいだけなのだ。

「僕は何てものを作ってしまったんだろうと思ったんだ。多くの人々はプログラムに縛しばられることなんて望んでなかっただろうし、そのせいで悲しむ人もそれなりに多くなったから。だから僕は、管理プ

ログラムを作る前へ戻ろうと考えてね。どうしたと思う?」 「タイムマシンを作ったんでしょ? でも、そんな簡単に作れるものなのかな」

「.....実際にナナセさんは作ったんです。作れないものなど、ないのかもしれません」

未来で天才の名をほしいままにした青年。彼の生み出すプログラムや機械は常人には決して考えつかない代しろ物もので、世界の在り方を一様に変えてきた。

だが、ナナセ本人だけは。どれだけ素す晴ばらしいものを発明しようとも、何一つ変わることがなかったのだ。

「作れないものもあると思うよ。僕だって完璧じゃない。タイムマシンに関しても、あまり時間はなかったし丁寧に作ることもできなかった。実際、管理プログラムを作る前に戻ろうとしたら、到とう着ちや

く地点がここ……八年も前の時代になってしまったからね」「でもナナセさんは、この時代に来ても管理プログラムを作ったんだよね?」

過去の自分の問いかけを聞いて、ナナセは嬉しげに頷いた。

「そう。この時代へ来て気付いたんだ。管理プログラムを使って、 もっと良い方向に未来を変えることができるんじゃないかってね。これは昔から僕が抱いだいていた、世界平和の夢を実現する機会なんだ。みんなが幸せになる方法なんて、実はとっても簡単なんだよ」

「それが.....」

「 "全人類の意思の統一"。これが成れば人と人の間で衝しよう突とつなんて起きない。争いや揉もめ事ごと、気持ちのすれ違ちがいもなくなる。みんなで手を取り合って笑い合える世界が来るんだ」

その世界こそが平和で美しいのだと彼は語る。全ての人類の幸福の ためだと信じきっている。

ナナセ以外の者が口にしたなら、馬ば鹿かげた妄もう想そうだと笑い飛ばしただろう。だが彼ならば実現できる。実際――外ではすでに、 地じ獄ごくが始まっていたではないか。

Г.....

「まだ悩んでるのかい、ナナシ。そうやっている間にも処理は進んでいるよ。全人類の調整を終えるにはまだかかるけど、残された時間は多くない。キミはどうする?」

ぎゅっと手を握にぎり締しめる感触に驚いて、ミサネは思わずナナシを見た。その口元にはまだ笑みがある。けれどこれだけ迷うナナシを見るのは始めてかもしれない。

「……そうだな。なら、もう少し教えてあげよう。僕がこの時代へ来て、過去の僕に干渉した時点で。この時代になかった管理プログラムを作った時点で。今の僕という未来は、もう存在しないことになる」「未来が変わってしまうから……?」

「うん。キミに未来はあるけれど、到とう達たつする未来は僕じゃない。どのタイミングかはわからないけど、この僕は確実に消えてなくなるよ。その後も管理プログラムは全人類の意思を統一して稼か働ど

うを続ける。ただし今ここで僕を消せば、世界は全て元通りになる。 違いとしては僅かだけど、キミにとっては大きいだろう?」

口を挟はさめないまま、ミサネはナナシの手を強く握り返す。今度 はナナシの方が驚いた顔をしてこちらを見てから、大丈夫だとでも言 うように笑いかけてくれた。 その仕草を眺めていたナナセが、少しだけ顔を曇くもらせる。

「僕のことだから、僕自身は一番不必要だと思っているだろうけど。

・僕のことにから、僕自身は一番不必要にと思っているにろうける。 唯ゆいーいつ、ミサネちゃんが気に病やんでしまいそうなのが心苦し くはあるかな。せっかくここまで追ってきてくれたのに、期待に添そ えなくてごめんね」

そうだ。どうしても叶えたい望みがあって、ナナセを追ってきた。 自分の存在が消える危険まで冒おかして時間を越えた。

全ては、今この時のために。

「さて。そろそろ答えを聞かせてもらえるかな。過去の僕。キミは未 来をどうする?」

未来へ踏み出すために。

心臓が痛くなるほどの緊張感の中、ナナシが息を吸う音が聞こえる。

「俺は.....」

一呼吸の後、決意が零れる。

「何もしない」

一瞬の静せい寂じやく。

ナナセの目に本物の驚きが浮かぶ様を、ミサネは見み逃のがさなかった。

「驚いたな……僕が一番、予測していなかった返答だ」

「でも、その意思の統一? っていうのは止めてもらいたいんだ」 「それはどうして?」

「人はみんな違う心を持っているから争ったりすれ違ったり傷付け合う。心なんてとてもちっぽけなものだと思うけど、俺はミサネちゃんと一緒にこの街の人と触ふれ合あって少しだけわかったんだ。みんな

違うから、こんなにも世界は面白いんだって」 「面白い……と思えるほど外の世界を見たのかい」

「うん。外に出て見てきたよ。完璧な人間なんかいない。誰でもどこかが必ず欠けてる。その欠けた部分も、人それぞれで、だからこそ他の人と欠けた部分を補い合える」

「そうやって集合した結果、合わない相手と争いが起こったとしても よしとするのか」

「そうしたらまた別の誰かが止めに入ってくれるんじゃないかな」 心底驚いたように息を吐いて、ナナセは更に質問を重ねた。

「過去の僕が、そこまで心変わりした理由は?」

「ナナセさん。俺は多分、俺に足りなかったものを少しだけ理解する ことができたんだ」

二人のナナシがまっすぐに見つめ合う。片や過去、片や未来。経験 も知識も未来の方が遥はるかに上であるはずなのに、なぜか相対する 姿は未来──ナナセの方が、少しだけ小さく見えた。

「そうか。わからないけど……わかったよ」

微笑んだナナセが、キーボード脇わきへ設置されたボタンに触れる。途端に壁面のモニターが、一いつ斉せいに高速で文字列を吐き出

し始めた。

「ハッキング用のデータ及および管理プログラムの処理。その他あれ これを全て削さく除じよしているんだ」

「じゃあ!」

「これは?」

「過去の僕がそう決めたなら、それが僕の未来だからね」

重なって響き合う電子音が酷ひどくもの悲しい。ここまでのものを 準備するため、ナナセが払はらった労力は並ではないはずだ。

それをこうも容易たやすく捨てるとは、やはりナナセらしい態度と 言えるが。

「.....いいんですか?」

ミサネの問いかけに、ナナセが苦笑を零す。

「僕だってナナシだ。詳しく話を聞かなくたって、一瞬で全てを理解することができる。僕自身のことは一番理解ができないけれど、過去の僕は予想外の変化を遂とげた。その事実を確かく認にんした上で、今の判断を下したんだ」

削除命令を出してしまえば、あとはやることがないのだろう。ナナセはデスクを離れて真っ暗な壁面へと歩いていく。

「プログラムが完全に削除されるまで、少し時間がかかるよ。折角だし景色でも見ていくかい?」

ガコン、と鈍にぶい音が響く。壁面だとばかり思っていた壁が割れ、目ま映ばゆい光が溢あふれ出だす。

まず目に入るのは抜けるような夏の青空。林立するビル、様々な色の屋根、まっすぐに続く道路。高層タワーの最上階から見下ろすと人も車もあまりに小さい。

ナナセはいつも、こんなに遠い場所にいたのか。この孤こ独どくな世界で暮らした時間の長さを思うと、ミサネの胸は微かに痛む。

「……たった八年でも、未来の風景と変わるものですね」

「人の向上心はすごいものだよね」

「八年後ってそんなに違うんだ? 気になるなぁ」

窓ガラスの向こうを熱心に覗き込むナナシを見て、ナナセは目を細めた。

「時間なんてあっという間さ。待っていればすぐにわかる。.....

ねぇ、ナナシ」

「なに? ナナセさん」

「僕は、僕以外の世界に存在する全てのものが好きだけど。今のナナセ・ヨシはどう思っているのかな」

「俺? うーん……」

ナナシの視線はまず眼下の街へ。それからミサネ、そしてナナセへ と動く。

「……俺も世界に存在する全てのものが好きだよ。この街も、街の人も、友達も、ミサネちゃんも」

最後に、少年はどこか照てれ臭くさそうに笑ってこう言った。

「それにね。俺は、俺おれ自じ身しんのこともちょっとだけ好きだ

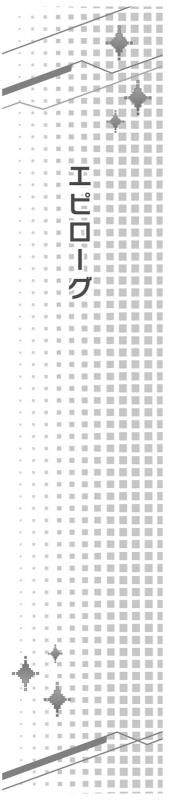

「本当に帰っちゃうんだ……」

その声があまりに小さく萎しおれて悲しげだったので、ミサネは思 わず掃そう除じの手を止める。

「私は未来の人間なので。この世界にずっと居い座すわるわけにはい かないんです」

「わかってるけど、寂さびしいな。この世界のミサネちゃんは、まだ 俺おれのことを知らないんだよね」

「それは私の口から伝えられません」

過去へ飛んだ挙あげ句くここまで多くの人に干かん渉しようしておいて、今いま更さら何をと思う気持ちはある。

だが、ミサネの願いは叶かなったのだ。これ以上過去に留とどまらず、未来へ戻もどって本当の結末を見届ける義務がある。

「ナナシさんには友達がたくさん増えたでしょう。だからもう、大だ い丈じよう夫ぶです」

「うん……でもミサネちゃんの代わりはいないよ」

「元から私はいませんでしたよ」

僅わずか三週間程度の滞たい在ざい。痕こん跡せきを残さないよう 部屋を隅すみ々ずみまで掃除して、持ち物も全て鞄かばんへ収容済み だ。

ベッドに腰こし掛かけたナナシは、しょぼくれた顔を隠かくさない。両足をぶらぶらと揺ゆらす仕草は拗すねた小学生を思わせる。こんな一面があるとは意外だった。これまでワガママを言うようなことは、一度もなかったのに。

307タワーでの一件から五日。全人類へ及およぼうとしていた ハッキングプログラムは完全に削さく除じよされ、街には日常が戻っ ていた。

ハッカー集団が罪に問われることもなく、人々が意識を失っていた 数十分間がニュースになることもなく。──ただし管理プログラムはま だそのまま存在している。

「ミサネちゃん。準備できたかい」

ドアのノック音から一拍ぱく置いて、ミカドがひょいと顔を出す。 「あ、はい。そろそろ」

「こっちも準備できたからいつでも行けるよ。向こうで待ってるね」 成長したナナシの姿を止め、元の姿に戻ったミカドが室内を眺なが めてちらりと笑う。

ミカドは片道切きつ符ぶだったタイムマシンを改造し、たった五日で未来へ戻る仕様を付け加えてしまった。ミサネもミカドと共にタイ

ムマシンへ乗のり込こみ、八年後の世界へ戻る手て筈はずだ。 それが今日。ここで別れれば、もうこの世界へ戻ることは二度とな いだろう。

「ゆっくりでいいよ。それじゃあね」

気を利きかせたのか、ミカドはそれだけ告げて扉とびらを閉めてしまう。

室内には再び二人きり。もうすっかり綺き麗れいになってしまった

部屋を見回して、ミサネは身み支じ度たくを調ととのえる。

「今後の夏休みの予定はどうなっているのですか」

「ええと、ナツカゲ君とミウミさんにキャンプに誘さそわれて……アキタカ君も-いつ緒しよに行くことになったよ。もしかしたらハルヤ君も来られるかも」

「それはなかなか楽しそうですね」

「うん。ミサネちゃんが来ないのをみんな残念がってた」 三週間だけこの街へ遊びに来ていたが、急きょ実家へ戻らなければ ならなくなった。とナツカゲたちにはナナシから説明してもらうこと にしてある。直接会って別れを告げれば、連れん絡らく先や実家の場 所など嘘うそを積み上げることになるだろう。それがどうしても辛つ

らかった。

「手間をお掛かけしてすみません」

「いいよ。俺の方が本当にたくさん助けてもらったんだから」 何度目かの沈ちん黙もくが落ちる。今日に限って、なかなか会話の 糸口を見つけられない。

少し躊躇ためらった後、ミサネは一通の手紙をナナシへ差し出した。

「.....これ?」

ぴょんと立ち上がったナナシが恐おそる恐おそる手紙を受け取る。 裏、表とひっくり返し、表に書かれた自分の名を見て目を丸くする。 「私がタイムマシンに乗った後、読んでください」 「うん、わかった。……女の子から手紙をもらうなんて始めてか も!」

ようやく素す直なおな笑えみが浮うかぶ。ミサネが大好きで、大切で、誰だれよりも傍そばにいたいと願って追いかけてきた人の笑え顔

がおだ。 ミサネは腕うでを伸のばすと、ナナシの細い身体を抱だきしめた。 「また必ず会えます。覚えていてください」

「……うん。俺の方こそ。また会ったら、すぐにミサネちゃんだって わかるかな」

「わかりますよ。もしナナシさんがわからなくても、私が見つけるので大丈夫です」

ミサネにとっては一いつ瞬しゆん。ナナシにとっては八年。決して 短くない時間でも、待っていてほしいと願ってしまる。

短くない時間でも、待っていてほしいと願ってしまう。 「待っててね、ミサネちゃん。すぐに行くから」

ミサネがいなくなっても、もうナナシは独りではない。大勢の友人 たちと共に、この街できっと過ごしていけるはずだ。

さようならは口にすまいと決めていた。また会えるのだから。

「.....待ってます。また会いましょう」

見つめ合った二人の顔に、笑みの花が咲さく。 タイムマシンの中はずいぶんと窮きゆう屈くつだった。本来は一

人乗りの機体に無理矢理座席を一つ追加したような形だ。窓はな く、壁かべ一面に大量のランプと計器。それらがどういう意味合い を持つものなのか、全く見当がつかない。

シートへ収まると、ミサネは大きく息を吸った。

今度は過去でなく未来へ向かう旅だ。ナナシには言わなかったが、確実に辿たどり着つける保証はない。過去へ来た時と同様、時空の渦

確実に逆にとり看っける休祉はない。適去へ来に時と同様、時至の過うずに吞のみ込こまれれば最悪の場合存在が消えてしまう可能性もあり得る。

「準備はいいかい、ミサネちゃん」

「はい、いつでも」

「それじゃあ行こうか」

隣となりの座席で計器をいじっていたミカドが、古風なキーを回転させる。すぐに機体が振しん動どうを始め、轟ごう音おんが身体からだを包つつみ込こんだ。

帰るのだ、未来へ。来た時は一方通行だと覚かく悟ごを決めてきたから、いざここへ座すわるとひどく不思議な気分だ。

「しっかり摑つかまっててね」

不意に訪おとずれる浮ふ遊ゆう感。連続する急加速と急落下に襲おそわれ、意識が真っ白に染まる。

「ありがとう」

最後に小さな小さな呟つぶやきを聞いた気がした。

幻まぼろし、だったのだろうか。

ふと気付くと、機体の振動が止まっていた。

隣を見る。操縦席は──空っぽだ。

タイムマシンから転がり落ちるように飛び降れば、ミサネはそこが ビルの屋上だとわかった。

青い空。視界に広がる無数の建築物。階段を探し当てて駆かけ下おり、目の前に現れたエレベーターに飛び乗ってようやく地上へ辿り着く。

そこはミサネがナナシと共に歩いたブルーサンストリート。しかし 立ち並ぶ店も行ゆき交かう人々も、何もかもが趣おもむきを変えてい る。

戻ってきたのだ。未来へ。

気付いた途と端たん、人ひと混ごみをかき分けて走り始めていた。 彼かれは必ずどこかにいるはずなのだ。そうでなければ何故なぜ、自 分は過去へ行ったのだ。

走って、走って、走って。呼吸が上がって、息が苦しくて、目め尻 じりに涙なみだが滲にじむ。

一あの人がいなければ、今の私はいない。

この思いをもう一度伝えたい。喜び、嬉うれしさ、恥はずかしさ や、胸の痛くなる寂しさを。

一緒にいて何を感じたか。共に暮らし、世界を見て、どんな思いを 抱いだいたのか。もう一度きちんと伝えたいのだ。

きっとどこかにいる。また会うと約束したのだから。

必死に辺りを見回していると、行き交う人々の合間にちらりと特と く徴ちよう的なビットフォンが覗のぞいた。 黒くとがったウサギの耳に似た形。白いコートに白い髪かみ。その 人物は、今にも人混みへ消える寸前だ。

「.....待って!」

呼びかけが届いたのだろうか。去っていこうとする背が止まる。

「.....ナナセさん!」

息を切らして名を呼ぶと、彼はこちらを振ふり返かえった。

大人びた青年が、嬉しげに笑って目を細める。

「ミサネちゃん。おかえり」

迎むかえ入いれるように広げられた腕の中へ、ミサネは全力で飛 とび込こんだ。



































本名は 練餅 ゲン 本名は 練餅 子 夕日坂で長年続く 駄菓子屋のおばあちゃん 膝の上にのってるのはハナコ

YASUNE











## 古とがき

こんにちは AODX 発売です。
1bitHeart 小説版、発売です。
ミサネ視点での物語でしたが、
いかがでしたがいたかったがったかったなかったシーンき
追加いただいてわしはハッピーです。
今回本文をお任せしましたが忠実に

16計の世界を再現して頂きました。 ネタバレはせん よかった 5 ゲーム・リック アレア して で さい! ありがざいなん。

まいはら

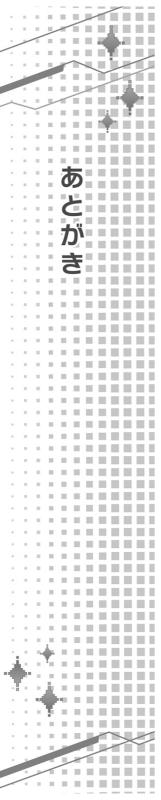

ポップで不ふ思し議ぎな街で出会う、カラフルで不思議な住人たち。

『1bit Heart』を初めてプレイした時、パチパチ弾はじけるキャンディーの入った綿わた菓が子しみたいだと思ったことを覚えています。 綺き麗れいで可愛かわいくてふわふわしていて、ちょっぴり刺激的。優しくて楽しい住人たちとの交流を繰り返すうちに浮かび上がってくる、人との繋つながりを求めて彷徨さまよう子どもたちの姿がとても印象的でした。

皆さんはゲームがお好きでしょうか。私は大好きなのですが、これを一人で作るとなると大好きとか言っていられません。途中でしんどさに頭を抱かかえるのが目に見えています。しかし初めてこのゲームに触れた時、膨ぼう大だいなキャラクターのイラストとテキストを原作者の△○□×みわしいばさんが全て一人で手がけていると知って、ゲーム内に溢あふれる愛情の正体に思い当たりました。ここには愛しかありません、愛です。

友達を集めるため、何度も行き来した街中(私は特に夕ゆう日ひ坂ざかがお気に入りです)。新しく住人を見つけるたび、友達候補が増えたとワクワクしながら話しかけに行く楽しさ。ふとフレンドリストを眺ながめた時、並んだ名前の多さに冒ぼう険けんの痕こん跡せきを思い出した記憶があります。

ゲームでの主人公はナナシでした。けれどゲームをそのままノベライズ化するのでは、ゲーム本編の面白さを再現できないだろうとの思いから、ノベライズの主役はミサネにさせていただきました。

あの短い夏休みの中で、ナナシとずっと一緒にいたミサネが何を考え、何を思っていたのか。クールで大人びて秘密を抱えた彼女も、本当は恋をするごく普通の女の子ではないだろうか。

そんな目線でノベライズを楽しんでいただいた後、再度原作ゲームをプレイしてもらえればまた違った発見があるかもしれません。『1bit Heart』はそういった魅み力りよくのあるゲームです。さあ、ブルーサンストリートへ出発しましょう!

最後になりますが、ノベライズ化に当たって原作者の△○□×様には大変お世話になりました。こちらが膨ふくらませた設定に快こころよく了りよう承しようをいただき、本当にありがとうございます。

この作品の出版に関わっていただいた皆様、そして本をお手にとっていただいた読者の方々へ心からの感かん謝しやを。

高たか良ら 万ま由ゆ

カバー・口絵・本文イラスト/△〇□×

カバー・口絵・本文デザイン / coil

## 1bit Heart

原案・イラスト △○□× 著 高良万由

## 角川温

2017年11月30日 発行

(C)2015-2017 Miwashiba (C)2017 Mayu Takara

本電子書籍は下記にもとづいて制作しました

角川書店単行本『1bit Heart』 2017年11月30日 初版発行

発行者 三坂泰二 発行 株式会社 K A D O K A W A 〒102-8177 東京都千代田区富士見2-13-3

KADOKAWA カスタマーサポート [WEB]http://www.kadokawa.co.jp/ (「お問い合わせ」へお進みください)

